





## ピースランド殺人事件

-動物からの贈り物-



野村宏平



イラスト/いなもといくえ

ピースランド殺人事件

一動物からの贈り物一

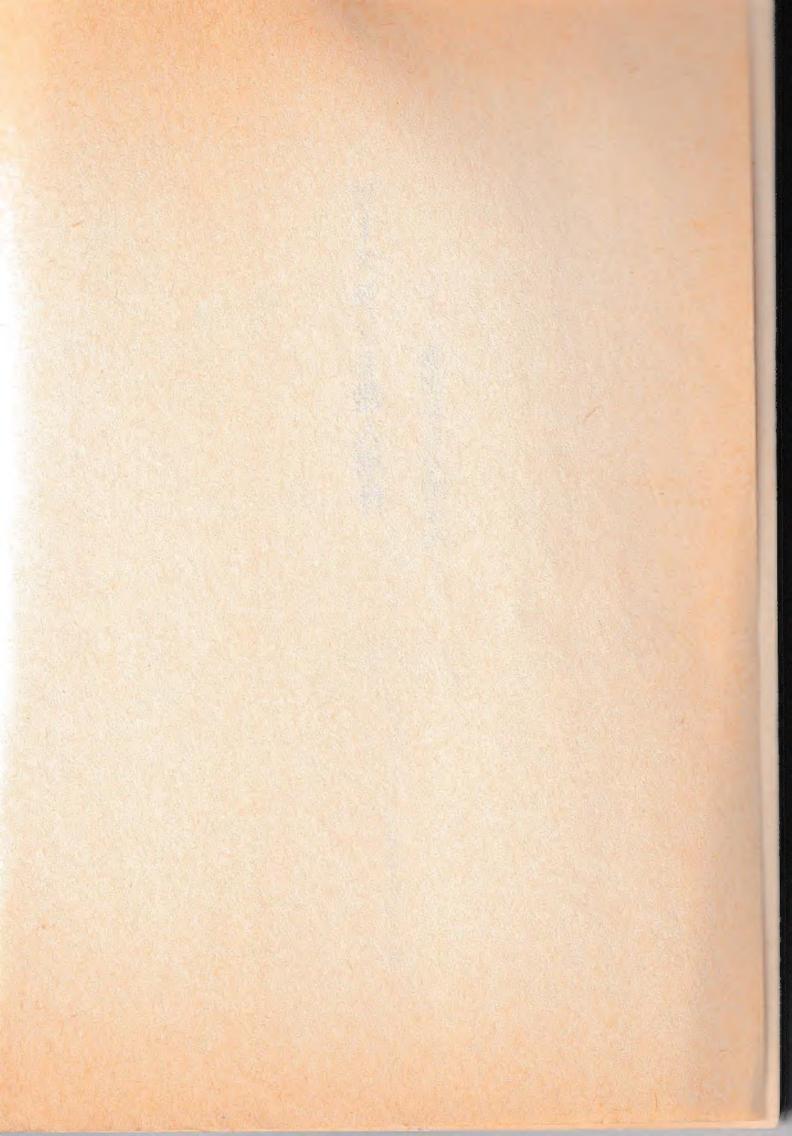

| あとが | 第九章      | 第八章       | 第七章         | 第六章          | 第五章       | 第四章        | 第三章      | 第二章       | 第一章       |  |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|--|
| \$  | かくして、事件は | おいどん、推理する | 絶体絶命! 「西の湖」 | ついに到達、「北の竹林」 | 危険地帯「魔の山」 | 暗黒樹海「迷いの森」 | おいどん、旅立つ | おいどん、捜査開始 | 殺人(?)事件発生 |  |
| 263 | 220      | 182       | 161         | 138          | 108       | 79         | 59       | 34        | 6         |  |

## 第一章 殺人(?)事件発生!

ピースランドの夜が明けた。

木々に響く、小鳥たちのさえずり。

はてしなく広がる草原の彼方、東の山あいから顔を現した黄金色の太陽が、草花の上でき

らめく朝露をゆっくりとかわかしていく。

タンポポがそよ風に揺れる河原では、気の早いアライグマの親子が仲むつまじく洗濯を始まれる。

めていた。

のどかである。じつにおだやかな朝の光景である。

今日もまた、平穏無事な一日が送れそうだ。

と思いきや、突然、耳をつんざくばかりの大声があたり一面に響きわたった。

「たいへん、タイヘン、大変よー!」

見れば、一匹のウサギがエプロンをなびかせながら、ものすごい勢いで野原を突っきって

走ってくる。

速い!まさに脱兎の勢いとはこのことだ。

「お、お母さん、なに、あれ……」

疾風のごとく、 あっという間に目の前を横切っていったウサギを見送りながら、 子アライ

グマがボーゼンとした表情で母親に聞いた。

「あんれまあ、ありゃ、ウサギのピンキーじゃないけ? あんなにあわてて、いったい、

こいくんじゃろうね……」

「たいへん、たいへん、たいへん!」

ピンキーは、樫の木の下に建っている小さな家の前までくると、ようやく疾走をやめて、

そのドアをドンドンドンとたたいた。

「なにやってんのよ、おいどん。早く出てきてよ、大変なんだから!」

あ Va かわらず大声でわめくピンキー。身体に似合わず、このピンキーときたら、 とに

声だけは大きい。

「だれだ、いったい? こんな朝早くから……」

ガウンをまとい、なかなかダンディーな雰囲気をただよわせている。彼は、ドアの柱にひじドアが開いて、姿を現したのは、一匹のセントバーナード犬だった。長身に上質のナイト をついてよりかかると、ピンキーを見てニッコリ微笑んだ。

「やあ、ピンキーか」

「やあ、じゃないわよ、おいどん。とにかく大変なんだから、すぐきて!」

ンキーとおいどんの身長差はかなりある。小柄なピンキーは、おいどんの股の下にスッポリ ピンキーはせわしなさそうに、おいどんのガウンのそでを引っ張った。並んで立つと、ピ

入ってしまうくらいだ。

「まあ、落ち着け、ピンキー。大変、大変っていっても、いったいなにがあったのかわから

ないじゃないか」

おいどんはあくまでも余裕の笑みを浮かべながら、ピンキーをマイルドな口調で制した。

「落ち着いてる場合じゃないんだったら!」

「人間、いや、 そういったとき、おいどんの口から思わずあくびがもれた。 動物はいかなるときでも落ち着きを失ってはいけないよ、ピンキー」

「ふあわん」

一生懸命ダンディーを装っていても、身体は正直である。眠気まではかくせない。

「いや、失敬」

おいどんはあわてて口を押さえたが、ピンキーのいらだちはよけいにつのってしまったよ

うだった。

「なに、のんきそうにあくびなんかしてるのよ。とにかく大変っていったら大変なの!」

「だから、なにが……?」

「もうッ、そんなことまでいちいち説明しなくちゃわからないの? ゴン吉さんが殺された

のよ!」

それを聞 いて、おいどんの余裕もふっとんだ。両目をまん丸に見開き、ダランとたれ下が

っていた両耳がピーン、と奮い立つ。

「な、なんだってェ? あの、キタキツネのゴン吉さんが?」

「そうよ、だから早くきて!」

「そ、そりゃ大変だ!」

「だからさっきから、大変っていってるじゃない、もう!」

争いごとなど起こったためしがない。 と平和に暮らす国。とくに、その中の一角、この「草原の村」では、ここ数年間というもの、 ここピースランドは動物の国である。名前が示すとおり、さまざまな動物たちがのんびり

に暮らす動物たちにとっては事件も事件、天地がひっくりかえるほどの大事件だった。 まあ、人間の世界の慣習にしたがって殺人事件と呼んでおこう——が起こるなんて、この村 それだけに殺人事件 ――いや、正確には殺狐事件といったほうがいいのかもしれないが、

村中に広まり、事件の起こったゴン吉の家のまわりにはたくさんの野次馬が集まってきた。気を集めている。そんな有名動物が何者かに殺されたというのだから、噂はあっという間に れていた。彼の書いた小説は、ペリカンの運送屋によって、ピースランド全域に配られ、人 しかも、殺されたゴン吉というのは、作家であり、この村ではいちばんの富豪として知ら

「なんでも、手足を八つ裂きにされてのバラバラ殺人らしいぞ」 「いったい、なにがどうなっておるんだ?」

「いや、おれ が聞いた話では、胸に五寸釘を打ちこまれていたとか」

「それはちがう。死因は毒殺ということだ」

「それにしても犯人はだれなんだ?」トラか、ライオンか、ツキノワグマか?」

「たたりじゃあ、キツネツキのたたりじゃあ」

**今朝だけは、この村に住むタヌキやイノシシ、ムササビなどの動物たちがわんさと押し寄せ** て、いやはや大変な騒ぎである。 ゴン吉の家は、 草原のはずれ、森を背にして建っている。いつもは静かなそのあたりも、

「ほら、こっちよ。早く、早く」

きたてられながらやってきた。 その人込み、いや、動物込みをかき分けて、スーツに着替えたおいどんが、ピンキーにせ

「よっ、大統領!」

「待ってました、名探偵おいどん!」

とたんに、あちこちから歓声が上がる。

ど起こったことがないので、今回が事実上の初仕事ということになる。 いどんは、この村で唯一の警察官なのである。もっとも、いままでは事件らし い事件な

てだが、堂々たる構えの門柱を持ったお屋敷である。ただ、ここしばらく手入れをし いとみえ、 野次馬 の波をかき分けて進んでいくと、ようやくゴン吉の家が見えてきた。木造の平屋建 傷ついた壁や生い茂った雑草が、家全体にさびれた印象を与えているのが残念だ てい

入禁止。中に入っちゃダメッ!」と書かれた紙が貼ってある。 ピンキーのいうとおり、家のまわりにはロープが張りめぐらされ、門のところには、「立 わたしが部外者を中に入れないようにしておいたの。現場を荒らされちゃ困るでしょし

「なかなかやるじゃないか」

動物たちを前にして、ぶざまな様子を見せるわけにはいかなかった。 成功していた。なにしろ、警察官としておいどんの真価が初めて問われる事件である。 お いどんが微笑んだ。着替えをすませてここへくるあいだに、冷静さを取り戻すことには

「これでも名探偵の名助手のつもりなんだから」

ピンキーも得意気にこぶしを握ってみせる。とはいっても、おいどんがピンキーに助手を

命じたわけではない。好奇心旺盛なピンキーが、勝手にそう思いこんでいるだけである。 だいいち、ピンキーはまだ、動物高校の三年生だった。

「さてと……」

いきなりミミズクのおばあさんがかけ寄ってきて、彼の手をぎゅっと握りしめた。 「おいどんさん、こんなときのために、あんたを選んだんだからね。がんばってください おいどんはロープをくぐって敷地内に入ろうとした。そのときである。野次馬の中から、

えええ」

思わずおいどんの顔がほころんだ。

「安心してください、おばあさん。このおいどんに解決できない事件はありませんよ。 まあ、

犯人は近日中に逮捕できるでしょう」

おいどんは、野次馬たちに向かって、ポーズをキメてみせた。

野次馬たちのあいだからいっせいに拍手がわき起こる。

「期待してまっせ!」

「頼んだぞ!」

忘れてしまったのである。スーツの裾をひるがえして、さっそうと家のほうに振り返ったお かし、それでいい気になったのがいけなかった。おいどんは、すっかりロープのことを

いどんは、ピーンと張ってあった太いロープにもろに身体をぶつけてしまった。

ズデーン!

拍手の音がピタリととだえた。野次馬たちは一様に口を開けて、思いもよらなかった目の ロープに跳ね返されたおいどんは、派手な音をたてて、あおむけにひっくりかえった。

前の出来事を見つめている。

なんとまあ……」

ミミズクのおばあさんはどうしていいかわからず、ただおろおろと足元のおいどんを見下

ろすばかり。

お、おいどん、 なにやってんのよ」

ピンキーがあわてて助け起こそうとするが、おいどんはなかなか立ち上がれない。

「うーん……」

いどんが立ち上がったのは、 倒れてから三十秒以上も経過したあとだった。 見るからに

痛そうに後頭部を押さえている。

「だ、大丈夫じゃろうか……」

動物たちのあいだから不安そうな声がもれる。

「み、みなさん、心配はいりません。どこにもケガはありませんから。ははは……」 その声を聞いて、 おいどんはみんなのほうを振り返り、ぎこちなく手を振ってみせた。

しかし、無理に平静をとりつくろっているのは、だれの目にも明らかだ。

「まったくドジなんだから。さっ、早く中へ」

ピンキーに手を引っ張られ、四つんばいになってロープをくぐったおいどんは、

家の中へ入っていった。

おいどんの姿が家の中に消えると、とたんに動物たちからざわめきが起こった。

「わしらが心配していたのはケガのことじゃなくて……、のう?」

「あの男を警官に選んでしまって、本当によかったんじゃろうか……」

「まったく、先が思いやられるわい……」

だけのはずだった。三年前に妻を病気で亡くし、それ以来、たったふたりきりの生活が続い 部屋が並んでいる。ただし住人は、ゴン占と、動物小学校に通っているひとり息子のココン ていると聞いている。 ゴン吉の家は、中に入ってみると、その広さがよくわかった。長い廊下の両側にいくつも

「ゴン吉さんが殺されていたのは、突き当たりの書斎よ」

うむ」

ピンキーにいわれたおいどんは、しかめっ面で返事をした。日ごろから、ダンディーかつ

ハードボイルドな生き方を信条としているだけに、 先ほどの醜態は悔やんでも悔やみきれ

なかった。一刻も早く、立ち直る必要がある。

「ここだな」

突き当たりのドアまできて、おいどんはノブに手をかけた。

「そうよ」

ピンキーにうながされて、おいどんはノブをひねり、ドアを引く手に力をこめた。ところ

が、ドアはなかなか開かない。

「どうしたのよ?」

ピンキーの心に、おいどんに対する疑惑が芽生えた。見るとおいどんはノブを握りしめたまま、額から脂汗をたらしている。

「ち、ちがう。開かないんだ」

「まさか、死体を見るのがこわいんじゃ……」

「そんなはずないわよ。さっき、わたしがきたときはちゃんと開いたもん」

ピンキーはおいどんの横からドアを思いっきり力をこめて押してみた。

「うわっ!」

「きやつ!」

いきなりドアが内側に開き、ふたりは勢いあまってドドッと部屋の中に倒れこんだ。

「なによお、ちゃんと開くじゃない!」

床に転がったピンキーがわめく。

「お、押せばよかったのか……」

かけて身体を起こそうとした。 ピンキーの横に転倒したおいどんは、うめき声を上げながら、そばにあった椅子に右手を

はやくも二度目の失敗。おいどんの立ち直りがますなりで身体を走るそうとした。

はやくも二度目の失敗。おいどんの立ち直りがますます遅れる。

と、そのとき、おいどんの指先になにか柔らかいものが触れた。

「うん?」

なにげなく横を見るおいどん。

目の前に、白目をむいたキタキツネの顔があった。

「うわあっ!」

思わずおいどんはピンキーに抱きついた。

「きゃーつ、なによ、エッチ、スケベ、ヘンタイ!」

「し、死体が……」

ピンキーも暴れるのをやめて、じっとおいどんを見つめる。 いいかけて、おいどんはハッと我にかえった。



「そ、そういえば、オレは、死体を見にきたんだったな」

おいどんはスーツのほこりをはたきながら、何事もなかったかのように立ち上がった。

- うく……」

間にか彼女に背を向けて、椅子の上の死体を調べ始めていた。 さすがにピンキーも腹にすえかねて、おいどんをにらみつけた。 だがおいどんは、 ĹĴ

「ピンキー、見たまえ、これを」

死体を指さしながらおいどんがまじめな表情でいった。こうなったら、なにがなんでも、

強引に立ち直らねばならなかった。

「なにかわかったの!」

ピンキーの口調はついきつくなる。

「胸に登山ナイフが刺さっている。死因は刺殺だ」

た。おいどんのいうとおり、バスローブ姿のゴン吉の胸からは、登山ナイフの柄がニョキッ と突き出ている。 キタキツネのゴン吉は、ひじかけつき回転椅子にあおむけに座ったまま、冷たくなってい ただし出血はあまり見られなかった。おそらくナイフが栓の役割をはたし

「そんなの見れば、だれだってわかるわよ」ているのだろう。

「それだけじゃない。死体の顔や腕にはあちこちツメでひっかいた跡がある。ということは、

のはあまりにも不自然だ。

、それの、この昭置と見ればつからつね被害者と犯人はかなり争ったと考えられる」

、それも、この部屋を見ればわかるわね\_

ピンキーにいわれて、おいどんは初めて、部屋の様子をゆっくりとながめ回した。

大きな机がひとつ。それに、本がぎっしり詰まった本棚が三つ並んでいる。 部屋はそれほど広くなかった。せいぜい六畳ほどだ。いかにも作家の書斎らしく、 ゴン吉の死体が 壁際に

座っている椅子は、その机の前にあった。

うえ、原稿用紙が部屋のあちこちに散乱していた。だれの目にも、ここで激しい争いがあっ ガラスは粉々に砕け、本来、壁にかけてあったと思われる額縁の絵が床に落ちてい しかし、この部屋をひと目見てわかるのは、 異様に荒らされていることだった。 大きな窓

たことは明らかだ。

「ううむ、確かに……」

おいどんは腕を組んでうなった。

「でも、争いがあったにしては、ゴン吉さんが椅子に座って死んでいるというのは変よね

ピンキーが首をかしげた。

は、激しく抵抗したにちがいない。それなのに、おとなしく椅子に座って死んでいるとい お いどんの思いもピンキーと同じだった。状況から考えて、犯人の襲撃を受けた被害者

「ねえ、どうしてなの?」

「それはだな……」 ピンキーにせっつかれて、おいどんは考えこんだ。

「わからないんでしょ」

おいどんは、名誉を挽回するため、ここはなにがなんでも、明確な推理を披露する必要が「いや、そんなことはないぞ」

あった。

やがておいどんは、口元にニヤリと笑みを浮かべた。考えがまとまったのだ。

「なに? 教えて、教えて」 「答えは簡単だよ、ピンキー」

「まあ、そんなにあわてなさんな。順を追って話そうじゃないか」

おいどんはピンキーを手で制しながらいった。

なり窓がたたき割られ、犯人が入ってきた。被害者は必死に抵抗したが、犯人の持つ登山ナ 三時くらいだろう。そのころ被害者は、この机に向かって原稿を書いていた。すると、いき 「犯行時刻について断定はできないが、死体の硬 直度から見て、おそらく深夜の二時から

イフの前に力つきた・・・・・ 「うん、そこまではわかるけど……」

はたしている場合、刺されてからもしばらく生きているということもあり得るからね。そし はまだ死んでいなかったんだ。この登山ナイフのように、凶器自体が血を止める栓 て、ひとり残された被害者は、最後の力をふりしぼって、椅子に座ったのさ」 「さて、ここからが問題だ。被害者が倒れたのを見て犯人は立ち去ったが、じつは、被害者 の役割を

「それはもちろん、犯人の名前を書き残すため。つまりダイイングメッセージだ」 「なんのために?」

「そう。そのためにはペンが必要だ。見てのとおり、ペンは机の上に置いてある。 「ダイイングメッセージ?」 だから、

被害者は椅子に座る必要があったというわけだ。これで理屈はとおるだろう」

おいどんは、机の上に置いてあるキャップのはずれた万年筆をさし示した。

「じゃあ、そのダイイングメッセージは、どこにあるの?」

「いや、はたして被害者にそれを書くだけの余裕があったかとなると、疑問だね 「それじゃ、ゴン吉さんは、犯人の名前を書く前に死んじゃったっていうの?」

おそらくね。瀕死の重傷を負ったものが、そう簡単にメッセージを残せるものではない。

おいどんの視線が、万年筆の横に置いてある灰皿に釘づけになった。

「どうしたの?」

、ちょっと待て。前言撤回をじなくちゃならないかもしれん」

おいどんは灰皿に顔を近づけると、中の吸いがらをかき分け始めた。そして大事そうに取

り上げたのは、周囲に焦げ跡の残る一枚の小さな紙片だった。

なに、それ?」

ピンキーがのぞきこむと、おいどんは手の中の紙片を差し出した。

一枚の紙片には「犯人」。そしてもう一枚には「金色」という文字が書いてあるのが読み

とれた。

「これ、もしかして……」

た。自分の名前が書いてある紙を見て、犯人は驚くと同時に、戻ってきてよかったと胸をな 配になってもういちど、この部屋に戻ってきたんだろう。そこで、このメッセージを発見し でおろしたにちがいない。さっそく犯人は、このマッチでダイイングメッセージを燃やして 「そうだ。被害者は、やっぱりダイイングメッセージを残していたんだ。しかし、犯人は心

しまった……」

れいどんは、机の上のマッチ箱を指さした。

「でも、ここで燃やすくらいなら、どうして犯人はダイイングメッセージを持って帰らなか

ったのかしら。そっちのほうが安全だと思うけど」

それは考えちがいというものだ、ピンキー。そんな証拠物件を持ち歩いていて、途中でだ

ている犯人は、じつに悪知恵にたけたやつといえるけどね」
証拠になるようなものは、その場で燃やしてしまうのが、いちばん安全なのさ。それを知っ n かに見つかったらどうする? あるいはうっかり落としてしまうという危険性だってあ

なるほど・・・・・」

説明を聞いて、ピンキーもかなりおいどんを見直し始めていた。

つかなかった。どんな知能犯にもミスはあるものさ」 「しかし、それだけ周到な犯人も、このふたつの文字が焼け残ってしまったことには気が

いもん」 ょ。犯人は金色の服を着ていたのかもしれないし、金色の帽子をかぶっていたのかもしれな 「でも、この二文字だけじゃ、犯人を割り出すのはむずかしいわ。『犯人』に 『金色』でし

きった。 ピンキーはうらめしそうに二枚の紙片をながめたが、 おいどんは自信に満ちた表情でい

「それだけあれば充分だ」

「えーつ、本当に?」

ピンキーは顔を輝かせた。

て \_ 「さっきもいったろう。瀕死の重傷を負った被害者が、メッセージを書くのはむずかしいっ

っていうと?」

金色の服を着てたとか、金色のものを持っていたとか、そんなまわりくどいことを書くはず がない。となると、答えはたったひとつ。犯人そのものが金色だったんだ」 「つまり、被害者はできるだけ最小限の文字数で、犯人のことを書き残そうとしたはずだ。

「ということは……」

「犯人は、金色の動物だ!」

「わー、すごい、すごい」 いまや、おいどんの名探偵ぶりにすっかり感心したピンキーは思わず手をたたいた。

「で、金色の動物ってなに?」

「え?」

おいどんの言葉が詰まった。

ピンキーもおいどんを見つめる。

じっと、ピンキーを見つめる。

やがて、ピンキーがいった。

「そんなの、いったけ?」

「だ、だから、キリンとか、トラとか・・・・・」

さっきまでの弁舌がうそのように、おいどんの歯切れが悪くなった。

だが、ピンキーはかまわずに追い打ちをかける。

「あれは黄色でしょ。金色じゃないわよ」

「ライオンとか……」

ライオンって書けばいいじゃない」 「あれも金色とはいわないでしょ。それにライオンだったら、金色なんて書かないで、ただ

「そ、そうかな……」

うん しーん。

「やっぱり……わかんない?」

「い、いや、そんなことはない」 おいどんとしては、ここで弱音をはくことはできない。せっかく冷静さを取り戻しかけて

きたのだ。なんとしても、警察官としての威厳を保たなければ……。

「そうだ!ちょっと待ってくれ」

おいどんはピンキーに背を向け、 おもむろにゴン吉の死体の上にかがみこむと、鼻をこす

りつけた。

クンクン。

熱心に匂いを嗅いでいるのだった。

しているから、指紋なんかめったに残らないのである。それに、指紋よりもずっと簡単で確 動物の世界では、指紋による捜査法というものはない。ほとんどの動物がツメを長く伸ば

実な捜査法がある。

それが、匂いである。

にかけてはだれにも負けない自信がある。どうしていままで、そんな基本的なことを忘れて たのだろう。これで、犯人の匂いでも嗅ぎ出せればしめたものだった。 しかも、犬のおいどんにとって、鼻をきかすことは得意中の得意だった。匂いの嗅ぎ分け

やがておいどんは、ゆっくりと立ち上がった。

「わかったの?」

ピンキーがたずねる。が、おいどんは背を向けたままでなにも答えなかった。

「ねえ?」

ピンキーはもういちど聞いてみた。どうもおいどんの様子がおかしい。

「……真犯人がわかったよ」

大きなため息をついてから、 おいどんが低い声でいった。生きるのに絶望したような、

い響きをふくんだ声だった。

「で、だれなの、それは?」

おいどんの声に気圧されて、ピンキーはゴクンとつばを飲みこんだ。

「それは……」 おいどんがゆっくりと振り返った。

「きみだ、ピンキー」

「な、なんですってえ!」

おいどんに指さされて、 ピンキーはすっとんきょうな声を上げた。

「どういうことよ、それは?」

「認めないというわけ かし

おいどん はポケットに手を突っこみながらいった。 表情はあくまでもまじめである。

「あたりまえじゃない Ī

「ならば、しかたがない。 オレ おいどんは哀しみの組の口から説明しよう」 しみの視線を送った。

ア然としているピンキーに、お

れる匂 みはいちども死体に触れていない。それなのになぜ、死体にきみの匂いがついているのか? いくつかの匂いが嗅ぎ取れたが、その中でもっとも強い匂い、つまりもっとも新しいと思わ 「匂いだよ。 は、 ……被害者についた匂いを嗅いでみてはっきりしたんだ。被害者の身体からは きみのものだった。 ところが、オレとふたりでこの部屋に入ってきて以来、

考えられる答えはひとつしかない」

「それでわたしが犯人だというの?」

ピンキーは目をまん丸にして問い返した。

実だ。いくらきみが犯人でも、オレは警官としてそれを指摘しなければならない。それが、 オレの仕事だからな」 「そういうことだ。この答えに至ったとき、正直いってショックだったよ。しかし事実は事

「本気でわたしが犯人だと思っているの?」

らめたまえ」 「まだ、認めないというのか。これ以上、しらをきってもむだだ。証拠はかくせない。あき

ア然としたままなにも答えないでいるピンキーを見て、おいどんは、その肩にやさしく手

をかけた。

にまでなった女だ。いさぎよく、自分の罪を認めたらどうなんだ」 「どんな理由で、ゴン吉さんを殺したのかは知らない。しかし、きみもいちどはオレの助手

ばか」

「ば、ばかぁ?」ばかとはなんだ!」ピンキーはすっかりしらけていいはなった。

「だって、ばかなんだもん」

「どういうことだ、それは?」

「ゴン吉さんの死体にわたしの匂いがついてたんでしょ。そんなのあたりまえじゃない」

「な、なんだとォ?」

「わたし、おいどんを呼びにいく前に、いちどここにきて、ゴン吉さんの死体にさわってる

もん

「ほらみろ、やはりきみが殺したんじゃないか」

「ちがうの! わたしがきたときはゴン苦さんはもう死んでたわよ。それでおいどんを呼び

にいったんじゃない」

してから、オレを呼びにきたと……」

「なにつ。ちょっと待て!」ということはなにか?

きみは、

一回ここにきて、死体を確認

「うん」

「それは本当か?」

「うん」

「どうしてそれを先にいわないんだ」

、あれ、 い わなかったっけ?」

「聞いてない。そんなこと、いちども聞いてないぞ」

「そうだっけ」

「それを知っていれば、こんなまわり道をしなくてもすんだんだ」

ということは、 わたし以外にも犯人の目星はついてるってわけ?」

に強い匂いをつけているやつだ。この匂いにもオレは憶えがある。被害者と同じキタキツネ 、あたりまえだ。そんなことがわからなくて、警官をやっていられるか。犯人は、きみの次

の匂い。そう、あれは確か、ゴン吉のひとり息子の……」

「ココンでしょ」

「そう、そのココンだよ。そいつが犯人だ。今度こそまちがいない」

「それもちがうわよ」

「なに?」

「ココンは死体の第一発見者よ。だから、匂いがついててあたりまえなの」

「それは本当か?」

「うん。それも話してなかったっけ?」

「聞いてない」

「なんだ、ようするになにも知らないんじゃない。そんなんで、犯人を指摘しようなんて、

まったくあきれるわね」

「そんなこといったって、きみはなんにも話してくれなかったじゃないか」

「なによ。わたしのせいにする気?」

ピンキーがおいどんをキッとにらみつけた。 思わず、 おいどんはたじろぐ。

「い、いや、そういうわけでは、ないがね……」

ツネよ。ゴン吉さんと格闘したり、殺したりできるはずないじゃない」「ほらみなさい。やっぱり自分が悪いんじゃない。だいいち、ココンはまだちっちゃな子ギ

ピンキーがまくしたてた。

「わ、 わかった、 わかった。だから、発見時の状況をくわしく話してくれない

「それもそうね。いい? ちゃんと聞いててよ」

「うん」

おいどんは、真剣な顔つきでうなずいた。

わたしが事件のことを知ったのは、今朝の六時なの」

書斎の片隅に腰を下ろしてピンキーは話し始めた。

「いつもどおりお店にやってきて、開店の準備をしていると、 ココンがものすごい勢い でか

けこんできたのよ

ピンキーは、 ゴン
吉の家の前にある
コンビニエンスストアで、
夏休みの間、アルバイトを

やっている。コンビニエンスストアといっても、二十四時間営業ではなく、七時に開店し、 十一時に閉店するタイプのお店だ。しかし、店員は開店より一時間早くお店に来て、準備を することになっているのだった。

だ息があるかもしれないと思って、ゴン占さんに触れてみたけど、手遅れだったわ。それで 大急ぎで、おいどんのところにかけつけたのよ」 しは、驚いてこの部屋にきてみたわ。すると、ごらんのとおりってわけ。もしかしたら、ま 、そこでココンの話を聞いてみると、パパが殺されたって、とびついてきたじゃない。わた

「ううむ、そうだったのか……」

「それなのに、わたしのことを犯人扱いして、迷探偵もいいところだわ」

「うー、すまん。で、ココンは?」

も、三年前、お母さんを亡くしたと思ったら、今度はお父さんまで……。かわいそう……」

「お店で休ませているわ。この家にひとりでおいとくわけにはいかないでしょ。それにして

「ココンは死体を発見したときの状況を話したか?」

「そこまでくわしいことは聞いてないわ。とにかく、おいどんに知らせることが第一だった

から」

「そうね。わたしが案内するわ」 「そうか。 とにかく、いまはココンの話を聞いてみなくちゃならんな」

「だけど、ココンにあまり変な質問しないでよ。さっきみたいな迷推理したら、今度は承知 ココンのいるコンビニエンスストアに向かうため、ふたりは立ち上がった。

しないから

わかってるよ」

「でも、ひとつだけわかったわ」

「おいどんの鼻だけは確かだ「なにが?」

「おいどんの鼻だけは確かだってこと」

## 第二章 おいどん、捜査開始

る。 店、アライグマのクリーニング屋、ヤギの本屋など、その職業はさまざまだ。なかには、カ モノハシのダイビングスクールなんていう変わり種もあるし、銃器店やおもちゃ屋だってあ ここ「草原の村」に住む動物たちを例にあげるだけでも、タヌキの定食屋、ヒツジ ピースランドの動物たちは、それぞれがいろいろな職業に就いている。

大切なのだから。 つくることよりも、大自然の中で伸び伸びと暮らすことのほうが、彼らにとってははるかに の下、水辺など、思い思いの場所に店を開いて、のんびりと仕事をしているのだ。 でも、それで不便を感じている者など、この村にはだれもいなかった。華やかな市街地を といっても、商店や家が一ヵ所に密集しているわけではない。彼らは、草原の中や木立ちといっても、商店や家が一ヵ所に密集しているわけではない。彼らは、草原の中や木立だ

したものである。 事件の起こったゴン吉の家は広い草原の片隅に建っているが、このあたりもじつに閑散と

家の裏は深い森。近くにある建物といえば、ピンキーがアルバイトをしている小さなコン

ビニエンスストア一軒だけだ。

ゴン吉の家を出たおいどんとピンキーは、 まだシャッターの閉まっているコンビニエンス

ストアの裏口に回って、中に入っていった。

「もう七時過ぎてるけど、お店開けなくていい のか () ?

ピンキーの後ろについて、静まり返った店内に入ったおいどんは、あたりをもの珍しそう

に見わたしながらいった。

ードやキャットフード、 **房具まで、生活に必要なあらゆるものがそろっている。とくに食料品コーナーは、ドッグフ** ていて便利だった。 広くはないが清潔な店内には、 ホースフードにピッグフードと、各動物別に好みの食料が分類され 商品を並べた棚が整然と並んでおり、 食料品から衣 放、文

「少しくらい遅れても大丈夫よ。どうせ店長はまだ寝てるんだから」

伊太郎ときたら、毎日昼近くまで家でゴロゴロしていて、ほとんど店には顔を出さない。店

のことは、アルバ イトのピンキーにまかせっきりなのだった。

「おいどん、こっちよ」

で待たせているのだろう。 そういいながらピンキーは、 店の奥にある居間のほうへ上がっていった。ココンをそちら

ところが、ピンキーが呼んでも、おいどんはなかなか居間のほうに姿を現さなかった。

不審に思ったピンキーが売り場のほうへ戻ってみる。

怒りの表情――。突然、ピンキーの顔色が変わった。

無理もない。 おいどんは売り物のドッグフードのカンヅメをこじ開けて、 心にかぶりつ

いていたのである。

こらーつ!」

ついにピンキーの怒りが爆発した。

天地を揺るがすような大声に圧倒されて、 おいどんの動きがピタッと止まった。

「ちょっと、なにやってんのよ!」

ううう・・・・・」

おいどんが苦しそうに胸をたたきながら、ピンキーを振り返った。ドッグフードが胸に詰

まってしまったにちがい 「食事なんかしている場合じゃないでしょ!」 ない。

ためにも、朝食はきちんととらなければ……」 、そ、そうはいっても、 いい包いがしたもので、つい。それに朝食まだだったんだ。健康のいない。

「なにが健康のためよ。ちょっと目を離すとこれなんだから」

「まあ、まあ、ささいなことでそう怒らないで。さて、いくとするか」

「ちょっと待って!」

居間に向かって歩き始めたおいどんをピンキーが呼びとめた。

「うん?」

おいどんに向かって右手を差し出している。

「なんだ、この手は?」

おいどんは不思議そうな顔で、ピンキーの右手を見た。

「ドッグフード代、払ってちょうだい!」

- え? -

え、じゃないでしょ。お店のものに手をつけたんだから、 ちゃんとお金は払ってよね!」

そ、そんな殺生な……」

「なによ、食い逃げするつもり? いやなら警察呼ぶわよ」

「オ、オレが警察官なんだけど……」

ピンキーに強引にドッグフード代を払わされ、ふくれっ面をしながらおいどんは居間に上

がった。

ツの胸に、大きなお守り袋を下げているのが印象的だった。 のひとり息子、ココンだ。確か、動物小学校の三年生だと聞いている。青いランニングシャ 四畳半ほどの部屋の片隅に、かわいらしい子ギツネが首をうなだれて座っていた。ゴン吉

「ココン、おとなしくしてた?」

おいどんのあとから居間に入ってきたピンキーが、さっきとはうって変わったやさしい口

調でココンに聞いた。

うん.....

ココンはうなずいたが、さすがに元気はなかった。

そして、消え入るような声でいった。

「パパは……?」

おいどんとピンキーは思わず身を硬くした。

ふたりが黙っていると、もういちど、ココンがささやいた。

「パパ……、本当に死んだの……?」

今度はピンキーの顔を、まん丸の大きな瞳でじっと見つめて……。 ピンキーが困った表情でおいどんを見つめた。

だが、おいどんも、なんて答えたらいいのかわからない。

かたなく、ピンキーはココンに向き直って、静かにうなずいた。

ココンはなにも答えなかった。じっとピンキーを見つめてい

やがてピンキーは畳の上に腰を下ろすと、言葉を選ぶようにココンに話し始めた。

「ココンのパパはね、だれかに殺されちゃったの。……でも、パパを殺した犯人は必ず捕ま

えてみせるわ」

ピンキーは、ココンの視線を避けるように、おいどんのほうを振り返った。

んばっているのよ。それで、昨夜のことをココンにいろいろ聞きたいんだって。 「このおじさんはね、とってもえらい刑事さんなの。パパを殺した犯人を捕まえるためにが

あげられる?」

その目に涙はなかった。泣きたくないはずはなかった。必死に涙をこらえているのだろう。 ココンは視線をおいどんに移してしばらく見つめていたが、やがてこっくりとうなずいた。

「ありがとう、ココン」

ピンキーはあたたかく微笑んでから、一歩後ろに退いた。あとはおいどんにまかせたとい

う合図である。

コホン」

「まず、今朝のことなんだけどね、ココン。きみが被害者、 ひとつ咳ばらいをしてから腰を下ろすと、おいどんは緊張した口調で、質問を始めた。 いや、お父さんを発見したとき

のことをくわしく話してほしいんだ」

「今朝のこと・・・・・・・・」

「うん」

ココンが答えるまでには、しばらく間があった。なにから話していいのか、考えている様

子だった。

「今朝はね、六時ちょっと前に起きたの」

「いつも、そんなに早く起きるのかい?」

「ううん。いつもは七時くらいだよ。でも、今日はなんだか眠れなくて……」

うん。それで?」

「起きてから、庭に出てみたの」

「庭に? どうして?」

「……夜中に、変なものを見たから」

「変なもの? 変なものっていったいなんなんだい?」

「あのね……」

ココンは言葉をとぎらせた。自分が見たことを、本当に口に出していっていいのか、迷っ

ている様子だった。

「信じてくれる?」

「ああ、信じるとも」

おいどんは力強くうなずいた。

その言葉を聞いて、ココンは決心したようだった。

おいどんの顔をまっすぐに見て、口を開いた。

「夜中、庭にね」

「うん」

「金色のパンダがいたの」

「金色のパンダ?」

おいどんとピンキーは思わず顔を見合わせた。

「金色のパンダって……」

「暗くてよくわからなかったけど、パンダだったよ。夜中に目を覚まして、窓の外を見たら、 おいどんは、もういちどココンに問い返した。信じられないといった表情をしてい

パンダが庭を走ってたの。お月さまに照らされて、金色にキラキラ光って、きれいだった」

本当に……?」

おいどんが疑わしそうに聞くと、ココンは口をとがらせた。

「本当だよ。信じるっていったじゃないか!」

横で見ていたピンキーがおいどんを突っつく。

「だめじゃないの、おいどん」

ピンキーにいわれて、おいどんは気を取り直した。

「そ、そうだったな。……疑ったりして悪かった。うん、わかった。金色のパンダがいたん

だ。で、それは夜中の何時ごろだったか、覚えているかい?」

ココンは首を振った。

「わかんない。それからまたすぐに寝ちゃったもん」

そうか……」

ココンが金色パンダを見たのは、夢うつつの中での出来事のようだ。しかし、おいどんに

はどうしても引っかかるものがあった。

ココン、ちょっと聞くけど、どうしてそんな夜中に目が覚めたんだい?」

「大きな音? どんな音だった?」

「なんか、大きな音が聞こえたような気がしたから」

「よくわからない。夢の中で聞いたから」

「うん」「起きてからはなにも聞こえなかった?」

どうやら夜中の件について、それ以上ココンから聞き出せることはなさそうだった。 おい

どんは話題を変えることにした。

話をもういちど朝に戻そう。朝起きてから、ココンは庭に出てみたんだったね」

うん。金色のパンダが走ってたあたりを見ようと思ったの」

、なにか見つかったかい?」

「なんにもなかった。でも庭から、パパの書斎の窓が割れているのが見えたんだ」

「そうか、それで?」

「どうしたのかと思って、窓から中に入ってみたの」

ケガしなかったか?」

「平気だった。それで中に入ってみたら……、パパが……」

ココンは顔をうつむけた。父親の死体を発見したときのことが頭に甦ってじまったようだ。

必死に涙をこらえているのがわかった。

「大丈夫? ココン……」

ピンキーが心配そうにココンの顔をのぞきこんだ。

しばらくたって、ココンは大きく首を振って、顔を上げた。

「うん。ぼく、泣かないもん」

ココンの目は真っ赤になっていたが、涙は浮かんでいなかった。

「えらいぞ、ココン。さあ、続きを話して……」

ココンは大きくうなずいた。

「書斎に入ってみたら、パパが机にうつぶせになっていたの。最初は寝てるのかと思った」

ココンがそこまでいったとき、おいどんが話を制した。

生じたのか、もう少し話を聞いてみる必要がありそうだった。いた。ココンのいうように机にうつぶせになってはいなかったはずだ。このちがいはどこでいた。 「ちょっと待って、ココン。お父さんは、机にうつぶせになっていたのかい?」 さっき、おいどんが書斎の捜査をしたとき、ゴン吉の死体は、椅子の背にもたれて座って

「うん。机の上に手と頭をのせていたよ。でも……」

でも?」

「いくら呼んでも起きないから、背中を引っ張ってみたの。そしたら……胸にナイフが刺さ

をしたまでである。 ココンを責めることはできなかった。ココンは父親が死んでいるなどとは思っていなかった のだ。いくら呼んでも起きないから、 そうだったのか。ココンによって、死体は動かされていたのだ。しかし、だからといって 揺り動かしたにすぎない。ココンとしては当然のこと

しかし、これでひとつの問題は解決された。

殺した犯人は必ず捕まえてみせるからね」

ていたはずである。なのに、椅子にあおむけになって死んでいたのでは不自然だ。だが、コ コンの説明によって、その謎は解けたのだった。 ti いどんの推理によれば、ゴン吉は死ぬ直前、机に向かってダイノングメーセーシを書い

お いどんはさらに質問を続けた。

「びっくりしてパパの身体を揺さぶったけど、パパはなんにも返事をしてくれなかった。そ 「それからココンはどうしたんだい?」

たの一 れで、だれかに知らせなくちゃいけないと思って、ピンキーのおねえちゃんのところにいっ

ピンキーがうなずいた。

「ほかに動かしたところはなかったかい?」

「うん。パパ以外はなんにもさわってないよ」

「そうか。……ところで昨日は、パパはずっとひとりだったの? だれか訪ねてきたとか、

そういうことはなかったかい?」

「ずっとひとりだったよ。ぼくが寝るときも、ひとりで書斎にいたもん。それに、このごろ

お客さんなんて、だれもこないよ」 「そうか。ありがとう、ココン。おいどんの聞きたいのはそれだけだ。ココンのお父さんを

ココンの話を聞き終えてから、おいどんはもういちど、ゴン吉の家におもむいてみた。

らためて現場を調査するためである。

しかし、調査の結果はかんばしくなかったらしい。

浮かぬ顔をしておいどんはコンビニエンスストアに戻ってきた。

「ココンはどうしてる?」

「話続けて、きっと疲れちゃったのね。部屋で寝ているわ。で、なにか収穫はあった?」 すでに店を開いて、レジに立っているピンキーの問いかけに、おいどんは力なく首を振っ

「だとすれば、怨恨かしら?」
「ぜんぜん。盗まれたものはなにもなさそうだし、物とりのしわざじゃないな」

、それも考えられないんだよな。ゴン吉さんがだれかに恨まれてるなんて話、聞いたことも

それもそうねえ」 「ただ、どうも引っかかるのは……」

金色パンダー」

ピンキーが、おいどんのいおうとしていたことを先に口に出した。

おいどんがマジな目でピンキーを見つめる。

「どう思う?」

「どう思うっていわれても……。金色パンダなんて聞いたことないし」

「やっぱりあれは、ココンの夢かな?」

「うーん、それはわかんないけど、あながち夢ともいいきれないのよね。 あの燃えかすのこ

とを考えると・・・・」 「そう、あの『金色』という文字が、金色パンダをさし示しているとすれば……」

「じゃあ、金色パンダは存在する?」「ね、ぴったり話があうじゃない」

·うーん、そういわれると……」

そのとき、ふたりの横でいきなり太い声が響いた。

「いい若いもんが昼間から顔をつき合わせて、なにをひそひそ話しとるんだ?」

きゃつ!」

ピンキーが驚いて振り向くと、目の前にごっつい中年のイノシジの顔があった。

「て、店長!」

このイノシシこそ、コンビニエンスストアの店長、伊太郎であった。

「今日は早いんですね

「あたりまえだ。ゴン吉のことで村中大騒ぎじゃないか。いくらわしでも、そういつまでも

寝てられるか」

そういいながらも、伊太郎は眠そうである。

おおかた、昨夜は遅くまで酒でも飲んで、寝不足気味なのだろう。目の下の隈がそれを物

語っている。

「ところで、さっき、金色パンダがどうとかいっていたな」

「なにか知ってるんですか?」

ピンキーが目を輝かせて伊太郎にとびついた。

ああ。わしは昨夜、 金色パンダに会ったぞ」

「なんですって!」

本当ですか!」

「あたりまえよ。このわしがうそをつくわけがないだろう」

「で、何時ごろ?」どこで?」

ピンキーが伊太郎の襟元をつかんで聞いた。

「おいおい、わしを絞め殺す気か、ピンキー」



ピンキーが手を離すと、伊太郎は襟元をただしながらいった。「あ、ごめんなさい、店長。それで、いつ会ったんですか?」

あっという間に、森ん中に消えちまった。まったく無愛想なやつだよな。おかげで気分を害 して、家に帰ってから、わしはまた飲み直したよ」 をこすってみると、これがパンダだったんだな。わしは大声で呼びとめたんだが、そいつは ら、ほら、そこの森の手前にな、キラキラ光るものが見えるじゃないか。なにかと思って目 と飲み過ぎちまったから、酔い覚ましにこのあたりまでブラブラ散歩してきたんだ。そした 「あれは、居酒屋のクマさんのところで飲んだあとだから、夜の一時半くらいかな。

「それだけですか?」

「ああ、それっきりだ」

「なんだ、会ったんじゃなくて、ただ見かけただけじゃない」

「まあ、そうもいうがな」

「なにいうんだ、ピンキー。こう見えても、わしの目は確かだからな」 「それに、店長のことだから、酔っぱらって、なにかと見まちがえたんじゃないの?」

「そうも思えないけどなあ・・・・・」

ピンキーが疑いの目で伊太郎を見ていると、おいどんが口をはさんだ。

「いや、ピンキー。伊太郎さんが見たのは、本当に金色パンダだったかもしれないよ。そこ

の森といえば、ゴン占さんの家の真裏だからね」

いよっ、さすがは名探偵おいどん。人を見る目がちがうね。それに、 わしは金色パンダを

見たって、驚きゃしなかったよ。前々から噂は聞いとったからね」

「えつ、金色パンダの噂を聞いていた?」

おいどんは思わず大声を上げた。これは思わぬ拾い物である。

金色パンダに関する昔からの噂話を聞けるなら、伊太郎の目撃談より収穫は大きいかもし

れない。

「どんな噂なんです?」

「いや、わしもただ、金色のパンダがいるっていう話を聞いただけでな、くわしいことまで

は知らないんだが……」

「だれから聞いたんです?」

「ほら、あの郵便配達をやっているカラスのジョージだよ。あいつは仕事がら、年がら年中、

あっちこっち飛び回っとるだろう。そういう噂話にはくわしい んだ」

「カラスのジョージですね。うわー、ありがと、店長。さっ、おいどん、早くいこ!」 ピンキーはおいどんの手を引っ張ると、店から、目散に飛び出していった。

「お、おい、ピンキー、店はどうするつもりだ!」

ひとり取り残された伊太郎があわててさけんだが、もはやあとの祭り。ピンキーとおいど

んは、すでにはるか彼方にかけ去っていた。

カラスのジョージの家は、村はずれの大きな杉の木の上にあった。 いどんが重い身体を引きずってどうにか上によじ登ると、わらで作ったベッドにジョー

ジがあぐらをかいて待っていた。

「それで、金色パンダのことをおれっちに聞きたいってえのか?」

ふたりからいままでのいきさつを聞くとジョージは、べらんめえ口調でいいはなった。

「ええ。ぜひ」

「お願い、ジョージさん、ね、ね!」

ピンキーは、神にすがるような目でジョージを見た。

れっちも直接金色パンダを見たことがあるわけじゃねえのよ。噂に聞いただけでな・・・・・・」

「そこまでいわれちゃあ、おれっちも教えてやらんこともねえけどよ。ただ、あいにくとお

「どんな噂なんですか?」

て、大評判になったことがあったのよ」 「あれは、確か三年半くれえ前になるかなあ。『北の竹林』に金色のパンダがやってきたっ

北の竹林」というのは、この「草原の村」からはるか北方に位置する広大な竹やぶである。

パンダたちの格好の住み家になっているという話を、 おいどんやピンキーも聞いたことがあ

や、『魔の山』の周辺じゃけっこう騒がれてたみたいだぜ」 「まあ、このあたりにゃ、その評判もあまり届かなかったらしいがな。 『迷いの森』の北部

「魔の山」というと……」

おいどんが地名をつかめないで口ごもっていると、ジョージはベッドの下から一枚の地図

「これが『魔の山』。で、これが『北の竹林』だな」

を取り出

した。

ジョージは、自分で作ったらしい手書きの地図の上を指さしながら説明した。

地図には、広大なピースランドの全景が描かれていた。

ピースランドの地図を見るのは、ふたりとも生まれて初めてなのである。 おいどんとピンキーは身を乗り出して地図に見いった。じつをいうと、これだけくわ

自分たちが暮らすエリアから外へ出ることはめったにない。生活の環境もちがうし、 エリアでは、いつおそろしい敵に狙われるとも限らないからだ。 ピースランドは、草原や森、湖や山など、いくつかのエリアに分かれており、 動物た ほ ちは、 か

売っているのも、 だから、動物たちが普通に暮らすぶんには、ピースランド全体の地図は必要ない。本屋で せいぜいが「草原の村」の全体図どまりだ。ほかのエリアについては、噂

話程度でしか聞いたことがない。

「どうでい、たいした地図だろう。これを作るにゃ苦労したぜ」

ジョージは得意気にいった。確かに、郵便配達をしているジョージならではの労作だ。

「ここが『草原の村』ね」

ピンキーは、地図の一点を指さした。

地図の下方、つまり南部に草原が広がっている。ピンキーのいうとおり、これが、おいど

んたちの住む「草原の村」である。

ら一度と出られないという伝説もある、うっそうたるジャングルだ。 その北方には広大な森林がどこまでも続いている。これが「迷いの森」。 一度迷いこんだ

窟が口を開けているという。 ここには、巨大なアナコンダや狂暴なピューマが棲みつき、至るところに底なし沼や洞

が徘徊しているといわれる地区だ。 「迷いの森」の中央には高山がそびえ立っている。これが「魔の山」。おそろしいバゲタカ

かわからない。 魔 地図で見ると、のどかそうに感じられるが、ここにもどんなおそろしい動物が潜んでいる の山」の西方と「迷いの森」のあいだには、「西の湖」と記された広い湖がある。

そして、その北方にパンダたちの住む「北の竹林」がある。「迷いの森」から見るとはる



か彼方だ。確かに、これだけ離れていると、金色パンダの噂は届きにくいかもしれない。

「それで、金色パンダはそのあと、どうなったんですか?」

おいどんが聞いた。

「それがな、どうやら死んじまったらしいんだな」

「死んだ?」

「えーっ! じゃあ、ココンや店長が見たのは、おばけだったの?」

ピンキーが大声でわめいた。

「おい、ピンキー、落ち着いて、 落ち着いて」

おいどんがあわててなだめる。

「だってえ!」

ジに噂の真偽を確かめてみた。ピンキーの興奮はおさまらない。 おいどんはピンキーをなだめるのはあきらめて、ジョー

「それは確かなんですか?」

まあ、それも噂だけどよ、事情通のあいだじゃ、それが定説になってるぜ」

「それは、いつごろのことです?」

色パンダは死んじまったってわけだな」 「ちょうど三年くれえ前か。つまり、ピースランドにやってきて、半年もたたねえうちに金 ねえこった。

あそこはほ

カン

の動物がいくところじゃねえよ

死因は ?

そこまでは わ カン らね

え

、まあ、あくまでも噂だからな、その可能性がまったくねえっていったらうそにならあ。 、生きているという可能性はないんですか?」

配達のついでに、 どよ、そのあと、 一回『北の竹林』にいってみたことがあるんだが、金色パンダはい 金色パンダの噂はプッツリ聞かなくなっちまったわけよ。 おれ 5 なかっ 郵便

「パンダたちはなんていってるんです?」

りだしよ、金色パンダなんか、最初からいねえっていいやがる。まあ、 あ いつらはなにも教えてくれねえよ。金色パンダのことを聞いても知らぬ存ぜぬ なにかかくしている の一点張

ってえのは確かだろうぜ」

「かくす? なんのために?」

な。だが、パンダたちにゃ、あまりかかわらないほうがいいぜ。あいつらは特別だか 「そんなことはわからねえ。それを知るにゃ、あいつらをとことん問い詰めてみるしか つに手を出すと、こっちが 痛 い目にあっちまう。 なんにせよ、『北の竹林』には近づか らな。 ねえ

ジョージの話を聞きながら、おいどんは考えをまとめていた。

いずれにしても、金色パンダが、ココンや伊太郎のつくりだした妄想でなかったことだけ

しかし、それが三年前に死んでいるとなると……。はこれではっきりしたわけだ。

謎は深まるばかりだった。やはり、ピンキーのいうように、金色パンダの亡霊が現れたのだろうか?

## 第三章 おいどん、旅立つ

ゴン占殺害事件が起きてから一日目の朝がきた。

午前七時三十分——。

開店まもないコンビニエンスストアに、サファリジャケット姿にリュックサックをかつい

だおいどんがふらりと現れた。

「どうしたの、おいどん。そんな格好しちゃって」

レジにいたピンキーが目を丸くして聞いた。

これから『北の竹林』にいってくる」

えーつ!」

おいどんの言葉を聞いて、ピンキーは大声を出して飛び上がった。

、なんですって! 本気なの?」

「本気だ」

おいどんは平然といいはなった。

「だって、『北の竹林』っていったら、ずっとずっと遠くなのよ」

「一度人ったら」

「一度入ったら二度と出られないっていう『迷いの森』を抜けていかなくちゃならないの

よ

わかっている」

「途中にどんな猛獣が潜んでいるかもわからないのよ」

「わかっている」

「それなのにいくの?」

「そうだ。昨日、カラスのジョージの話を聞いてて思ったんだ。これは、どうしても『北の

竹林』にいって、金色パンダの存在を確かめなくちゃならないって」 「それはそうかもしれないけど……。でも、ジョージだっていってたじゃない。『北の竹林』

には近づかないほうがいいって」

「オレには関係ない」

「そんなこといったって・・・・・。だいいち、迷わずにいけるの?」

「ジョージに写させてもらった地図がある。ジョージにだっていけたんだ。オレにいけない

わけがない!」

おいどんは力強くいいきった。思いこみの激しいタイプだ。

「でも、ジョージは空が飛べるからいいけど……」

一そのかわり、オレにはこれがあるサ」

お いどんは、 自分の鼻を指さした。

匂いをたどっていけば迷うこともないし、 のまま『迷いの森』へとつながっている。まちがいなく犯人は北に向かって逃げているんだ。 のものだろう。その匂いをたどっていったら、庭から裏の森へと続いていたよ。裏の森はそ が、死体についていたんだ。それがおそらく、ココンが見たという金色パンダ、つまり犯人 たつは、きみとココンのものだった。だけど、もうひとつ、いままで嗅いだことのない匂い 「昨日、ゴン占さんの死体からいくつかの匂いが嗅ぎとれたといっただろう。そのうちのふ たとえ金色パンダが『北の竹林』にいなくても、

その居場所を見つけ出せる可能性は高い」 「でも、こっちで調査することはもうないの? 聞きこみとか……」

がり。この両者に、どんな接点があったのか?」 「ひとつだけ、気になる点があることはあるんだ。それは、ゴン吉さんと金色パンダのつな

「それについて、なにかわかった?」

っているのは、 「昨日、あれからいろいろと村の動物たちに聞いてみたよ。だけど、金色パンダのことを知 ジョージ以外にはいなかったね。ただ……」

ただ……?」

「ゴン吉さんは昔、射撃を趣味にしていたらしくてね。射撃なんてこのあたりじゃ危なくて

もあったらしくて、『迷いの森』のほうまで足を延ばすこともあったかもしれない。そのと できないから、森の奥に出かけていくことが多かったというんだ。ときには遠出をすること きに、金色パンダと接触を持ったという可能性はあるね」

に、射撃の道具はなかったような気がするんだけど」 「そういえば、昔、そんな話、聞いたことがあるような……。でも、変ね、ゴン吉さんの家

によると、ゴン吉さんは三年くらい前に、射撃をやめてしまったらしい。だから、銃なんか「オレも家の中を調べてみたんだけど、それらしきものはなにも出てこなかった。でも、話 も必要なくなったんだろう」

「ふーん」

ある動物は、この村にはだれもいないんだ。こうなるとやっぱり、村の外に出ていってみる 「そこまではわかったけど、ゴン吉さんが金色パンダのことをしゃべったのを聞いたことの

「どうしてもいくの?」

しかない

「どうしてもいく」

おいどんの決心は変わらない。

わかったわ

ピンキーはあきらめのため息をついた。

ぞ

「うん。そのかわり……」「おかってくれたた」

えーつ!」 「みくびってもらっちゃ困るな。オレひとりで大丈夫だ」 「だって、おいどんひとりじゃ、心配なんだもん」 「なにをバカなことをいいだすんだ、ピンキー」 今度はおいどんが飛び上がって驚く番だった。 ピンキーはきっぱりといった。

「わかってるわ」 「でも、ひとりよりふたりのほうが心強いでしょ」 「そりゃそうだけど、『北の竹林』っていったら、ずっとずっと遠くなんだぞ」

「一度入ったら一度と出られないっていう『迷いの森』を抜けていかなくちゃならないんだ

「わかってるわ」

「途中にどんな猛獣が潜んでいるかもわからないんだぞ」

「わかっているわ」

「それなのにいくのか?」

先ほどとは、完全に立場が逆転してしまった。

だって何回か射撃にいったことがあるわけでしょ。きっと、なにもおそれることはないの かもしれないわ。金色パンダだってそこを抜けてここまでやってきたわけだし、ゴン吉さん 「そうよ。みんなこわがって『迷いの森』には近づかないけど、案外、たいしたことないの

そ、そうはいってもなあ……」

「それに、わたし、おいどんの助手だもん。おいどんが困ったとき、少しでも役に立ちたい

の。だから、ね!」

ピンキーはじっとおいどんを見つめた。

う、ううむ……」

本音をいうとピンキーに一緒にきてもらいたいのはやまやまなのだ。だからこそ、まっ先 おいどんの心がぐらつき始めた。

にこの冒険のことをピンキーに知らせにきたのである。

しかし、万一のことを考えると、女を危険にさらすようなマネは、男として計すればには

今朝だって、(オレはひとりでこの冒険を決行するぞ!)と固く心に誓って、家を出てきいかない。

たのだ。

「ね、連れてってくれるでしょ」

「うーむ……」

悩んだ末、おいどんは決心した。

女を連れていっては、男の沽券にかかわる。女にせがまれて、ほいほいと連れていくのもしゃはりピンキーを連れていくわけにはいかない。本心はどうあろうと、こんな危険な旅に

ければいけな よし、ここは、男らしく、きっぱり断ろう。ピンキーに、男の決心の固さを見せてやらな

やくだ。

おいどんはピンキーの目を真正面から見つめた。

「だめだ、ピンキー」

「およっ」

そういったのは、お いどんとは別の男の声だった。

見事にタイミングをはずされてずっこけたおいどんが横を見ると、イノシシの伊太郎が立

っていた。

「て、店長。こんなに早くからどうしたんですか?」

ピンキーが驚いて聞く。

「わしは今日から早起きになったのだ。それよりもピンキー、旅にいくとかいっとったが、

それだけはわしが許さんからな」

「ひどおい。少しくらい休暇をとったっていいじゃないですかあ」

「なにをいうか。昨日だって店をほっぽりだしおって。罰として、二週間は休暇なしだ」

「そんなあ……」

「これはわしの命令だ。さからうことは許さん」

伊太郎の決意はそう簡単に崩せそうもない。

ピンキーは懐柔作戦に出ることにした。すがるような目で、両手を合わせる。

間でも三週間でも休暇なしでいいから。ね、ね!」 「お願い、店長。ほんのちょっとだけ休暇をくれればいいの。そうしたら、そのあとは一週

しかし、伊太郎は頑としていいはなった。

「どんなに頼まれても、だめといったらだめだ!」

「ぶ」」

さすがのピンキーもついに音をあげたようだ。

っぱ いどんくんし

伊太郎はおいどんに向き直った。

ん? 「きみも男なら、こんなか弱い女の子を危険にさらすようなマネはしたくないだろう。

う

「は、はあ。まったくおおせのとおりで・・・・・」

そのとき、おいどんの足元からかわい おいどんは頭をかいてうなずいた。じつに情けな い声が聞こえた。

「おねえちゃんがいかなくても、ぼく、いくよ!」

いつの間にか、 ココンがそこにいた。

「ココン!いつからここにいたの?」 ピンキーがびっくりした表情でココンを抱き上げた。

「ずーっと前から、ここにいたよ

ココンが小さいのと、話に夢中になっていたせいで、どうやら気づかなかったらし

「ねえ、 ピンキーの腕の中でココンはおいどんを見ながら、元気よくいった。昨日とはうってかわ おいどん。金色パンダを探しにいくんでしょ。ぼくもいく!」

り、すっかり悲しみから立ち直っている様子だ。

「だめだ、ココン。きみはここにいなくちゃ」

「どうして?」

「おいどんはね、ずっとずっと遠いところまでいくんだからね」

「遠くても、ぼくだいじょうぶだよ」

「途中にはね、こわいところもたくさんあるんだぞ」

「こわくても平気だもん」

「トラとかライオンとかワニとかがいるかもしれないんだぞ」

「そんなの平気だい!」

ココンはどうしてもおいどんについていくといいはっている。これは、ピンキーより強敵

かもしれない。

から、おいどんが帰ってくるまで、おとなしくここで待ってましょ」 っね ココン。ココンみたいな小さな子がついていったら、おいどんが迷惑するでしょ。だ

「いやだい、いやだい、いやだいッ!」

ようだ。 おいどんの困った表情を見て、ピンキーが助け舟を出したが、どうやら焼け石に水だった

それでもピンキーはあきらめずに、説得を続ける。

「い、伊太郎さん」

した。 「ピ、ピンキー、冷静に、冷静に……」 「なんですってぇ!」 「わーい、じゃあ、いってもいいんだね」 「ふんつ。おねえちゃんなんかだいっきらいだいっ!」 ききわけのない子ね!」 「やだっ!」 「いいかげんにいうことを聞きなさい 「いくっていったらいくもん!」 もう、勝手にすればいいでしょ!」 「ダメっていったらダメなの!」 抱き上げていたココンをついに投げ出してしまった。 しかし、ピンキーは完全に頭に血が上ってしまったようだ。 おいどんと伊太郎が必死になだめる。 だんだん喧嘩になってきた。

床の上をコロコロと数回転してから、見事にぴょこんと立ち上がったココンはバンザイを

おいどんはすがるような声を出した。

ーが機嫌をそこねてしまったいまとなっては、あとは伊太郎にまかせるしかない。

「うむ、わかっておる」

伊太郎は床の上のココンを持ち上げると、しっかり両手で押さえつけた。

「おいどんくん、いまのうちに……」

「は、はい。あとはよろしく頼みます」

リュックサックをかつぎ上げると、おいどんはそそくさと店を飛び出した。

「わー、わー、わー・」

背後から、伊太郎の腕の中で暴れまわるココンのわめき声が聞こえてくる……。

それにしても、とんだ旅立ちになったものだ。

コンビニエンスストアから二十メートルも離れていない森の入り口で、おいどんはリュッ

クサックをを降ろすと一服した。

冒険はこれからだというのに、すっかり疲れてしまったような気がする。

ふう・・・・・

煙草を吸いながら、おいどんは、あらためて心の準備を整えた。

しょっぱなから、ペースを崩されてしまった。これではいかんぞ)

(いいか、これからが正念場だ。気をひきしめていかねば)おいどんは、自分にいい聞かせた。

腹に力を入れる。そして、 目の前の森をきっ、と見すえた。

(よし!)

ゴン吉の家の真裏。ここから深閑たる森が始まっているのだ。そして、例の匂いもこの奥煙草を吸い終わると、おいどんはふたたびリュックサックをかつぎ上げた。

と続いていた。

(いくぞ!)

気をひきしめて、 おいどんは、いよいよ森の中へと足を踏み入れ

森の中は、鳥たちのさえずりが聞こえるだけで、ひっそりと静まり返っていた。 頭上から

差しこむ木もれ陽が気持ちいい。

しむのどかな森林地帯だ。木々はどこまでも茂っているが、不気味な雰囲気はまるでない。このあたりは、まだ「迷いの森」と呼ばれる場所ではなく、村の動物たちもよく散策を楽

な いどんはゆっくりと歩いた。

「おっと!」 時間ほど歩いたころ、突然森が終わり、 視界が大きく開けた。

思わず足を止めるおいどん。

一歩先は、断崖になっていた。

その崖の下には、うっそうと茂った緑の木々が、まるで大海原のようにどこまでも続いて

これこそ「迷いの森」!

いる。

そして、その中央には、周囲を見下ろすかのような、茶色い岩山がそびえ立っている。

魔の山」だ。

る。あれが その左手の木々のあいだからは、ところどころに青い水面がきらきら輝いているのが見え 「西の湖」なのだろう。

あまりにも雄大な光景に、おいどんはしばし時を忘れて見とれていた。

この樹海を越えて、あの山の先までいかなければならないのかと思うと、正直いって気がじゅかい

遠くなってくる。

ここを降りた痕跡がある。例の匂いも嗅ぎ取れる。やがて、ほかと比べて、斜面がなだらかな場所が見つかった。注意してみると、何者かが おいどんは武者震いをすると、下に降りられそうな場所を探して、ふたたび歩き始めた。しかし、いかねばならぬ!

まちがいなく、金色パンダはここを降りていったのだ。

らかといっても、かなりの急斜面である。一歩足を踏みはずせば、死ぬことはないにしても、 お いどんは、斜面に向かって腹ばいになると、ゆっくりと下に降りていった。多少はなだ

かなり痛いにちがいない。

半分ほど降りたところで、ずるっと足が滑ってしまったのである。 ところが、運が悪いというかなんというか、その心配が現実のものになってしまった。

「うぎゃあああああああああああるっつ!」

おいどんは腹ばいになった状態のまま、斜面をズザザーッと滑り落ちていった。

みるみるうちに、足元の樹海へと吸いこまれていく。

ぐしゃっ!

崖下まで滑り落ちて、後方に一回転してから、ようやくおいどんの落下は停止した。

「うううううううー・・・・」

しばらくはうつぶせになったままで起き上がれない。

一分たった。

まだ起き上がれない。

一分たった。

まだ起き上がれない。

三分たった。

お いどんはあいかわらず起き上がれないが、背中のリュックがもぞもぞと動き始めた。

四分たった。

リュックのふたが中から押し上げられ、レーズンのような黒い鼻先がちょこんと飛び出し

やがて、中から小さな動物がはい出してくる。

ココンだ。

完全にリュックの外へ出てしまうと、ココンは地面にぴょんと飛び降りて、左右に首を動

かした。

それから、 いまだに動かないおいどんの顔の横まできて、ほっぺたを右手でツンツンと突

っつく。

ううん」

やっとおいどんが目を開けた。

目の前で、ココンが首をかしげて自分の顔をのぞきこんでいるのが見えた。

うわっ!」

おいどんがいきなり飛び上がる。

「ロ、ロコン!」

尻もちをついておいどんは、信じられないといった表情でココンを見た。



「なんで、こんなところにいるんだあ?」

ココンは黙って、リュックサックを指さした。すでにリュックはおいどんの肩からはずれ

て、地面に口を開けたまま転がっている。

「リュックの中に入ってたっていうのか?」

ココンはうなずく。

「いつ、どこで?」

「おいどんがぼくんちの裏で煙草吸ってたでしょ。あのとき」

(うかつだった!)

おいどんは心の中でさけんだ。

旅立つ前の心の準備を整えているあいだに、そんなことが起こっていようとは しかし、それにしても伊太郎はなにをやっていたのだろう。ココンのことはあれだけ頼ん

でおいたのに・・・・。

とのことはいえないが……。 まったくあの人は、きびしいようでいて、どこか抜けている。まあ、おいどんもあまりひ

「ううむ・・・・・

おいどんは腕を組んでココンを見下ろした。

「どうしてもオレについてくるのか?」

おいどんは気をとり直してココンに聞いた。

「うん!」

元気よくうなずいたココンを見て、おいどんはため息をついた。いまさら帰すわけにはい

かなかった。

「ここまできてしまったら、しかたがないな。……わかった。オレについてこい」

「わーい!」

喜ぶココンを横目に見て、おいどんは立ち上がった。驚きのあまり、痛さはどこかに吹き

飛んでしまっている。 ところが、リュックサックを持ち上げようとして、おいどんは愕然とした。 からっぽなのである!

中身がなにも入っていない。

「に、荷物は……」

おいどんがボーゼンとしていると、ココンはこともなげにいった。

「ぜんぶ捨てちゃったよ。だって、そうしないと中に入れなかったんだもん」

「な、なんだってぇ~!」

それにしても、荷物がまるごとなくなっているとは……。 どうりでリュックを持ち直したとき、ココンが増えたのに重さを感じなかったはずだ。

、この中には、テントや飯盒や地図が入ってたんだぞぉ~!」

「なくちゃいけないの?」

ココンはちょこんと首をかたむけて聞いた。

「あたりまえじゃないかぁ~!」

おいどんはからっぽになったリュックサックを抱きしめて、地面に打ちしおれた。

「おいどん、泣かないでね」

ココンは、少しも悪びれた様子もなく、おいどんの肩に手をかけてなぐさめている……。

## 第四章 暗黒樹海「迷いの森」

おいどんは崖の下を西に向かってとぼとぼと歩いていた。その後ろをココンが元気よくつ

いてくる。

おいどんの表情はいまだにさえない。

(うう)。テント、飯盒、地図……)

小さな子供のやったことだし、過ぎてしまったことをいつまでもくよくよ悩んでいてもし

かたがないことは、おいどんにもよくわかっている。

しかし、今夜、野宿しなければならないことを思うと、どうしても気持ちが暗くなってし

まうのだ。

う。匂いは、森のはずれの崖に沿って続いていた。 さすがに金色パンダも「迷いの森」の奥に踏みこむことはできるだけ避けたかったのだろ それでも、おいどんの鼻は例の匂いをたどるのをおこたってはいなかった。

「うん?」

「ねえ、おいどん。なんか音が聞こえるよ」

やがて、突然右手の森がとぎれ、ドドドドド……という轟音が耳元でこだました。音は歩くにしたがってだんだん大きくなってきた。なにかがうねるような激しい音だ。 ココンにいわれて耳をすますと、確かに前方からさざめくような音が聞こえてくる。

滝だ。

左手の崖の上から、巨大な滝が落下している。

ココンがなにかいった。

だが聞き取れない。滝の音が大きすぎて話が通じないのだ。

おいどんは、ココンの言葉にはかまわずに周囲を見わたした。

言葉でいっても通じないことがわかっていたので、おいどんは川下に向かって指をさしておいどんは川辺に鼻をこすりつけてみた。金色パンダの匂いは、川に沿って下っていた。滝はそのまま川となって、右手の森の中へ流れている。流れは、かなり速い。

みせた。

ココンがうなずく。

ふたりは歩き始めた。

「すごかったね」

鮮に感じられるのだろう。 滝の音が遠ざかると、ココンは無邪気にいった。ココンにとっては、見るものすべてが新

川沿いを歩いているうちに、前方に丸太の橋が見えてきた。匂いは橋を渡っている。

「ココン、この橋を渡るぞ」

「うん!」

細い丸太の橋はコケでぬるぬるしている。下手をすれば、川へドボンだ。 おいどんは四つんばいになってそろりそろりと橋を渡り始めた。そのあとにココンが続く。

Ш 幅は広くないが、水深は深そうだし、流れもかなりきつい。落ちたらかなり先まで流さ

れてしまうだろう。

おいどんはふと、いやな子感に襲われた。さっきもそんなことを考えていて崖から滑り落

ちたのだ。

いかん、いかん)

おいどんは、丸太を握る手に力をこめた。

その瞬間、

「ひえつ!」 悪い予感が当たった。

やっぱり今日はツイテない

おいどんの身体が丸太からずるっと滑り、水しぶきを上げて川に落下した。

おまけに次の瞬間

「わしい!」

なにを思ったのか、おいどんとちがい、それまでスイスイと丸太の上を渡っていたココン

ザプン!

まで、歓声を上げて川の中に飛びこんだ。

ココンは川に落ちるとすぐおいどんにすがりついた。だが、その顔はおびえているという

より、どう見ても楽しんでいる。

「な、なにを考えているんだ、ココン」

おいどんはいおうと思ったが、水が口に入って声にならない。

「うひー!」

そんなことをしているあいだにも、ふたりはどんどん川下に流されていく・・・・・。

二十分後——。

おいどんとココンはびしょぬれの身体を川辺に横たえ、荒い息をついていた。

どのくらい流されたのかはわからない。

「ふーう……」 しかし、どうにか離ればなれにならず、ふたりとも無事に岸に着けたことだけは確かだ。



呼吸が静まってきたところで、まず、おいどんが身体を起こした。

そのとたん、

「うげっ!」

いきなり、身体のふしぶしに痛みが走った。

流される途中、 何回か岩にぶつかった記憶がある。身体中、傷だらけになっているにちが

いなかった。

しかし、そこは人間とちがって犬のこと、身体に柔軟性がある。動けないほどの重傷は負

っていない。傷といっても、かすり傷程度だろう。

おいどんが身を起こした気配に気づいて、おいどんの足にすがりついていたココンも顔を

上げた。

くしゆん!」

回くしゃみをしたあと、ココンはおいどんから離れると、ぶるぶるつ、と全身をふるわ

せて水を振り払った。

「ケガはなかったか?」

「だいじょうぶだよ」

ココンはケロッとした顔でい

ココンのほうはかすり傷ひとつ負っていないようだ。流されるあいだじゅう、ずっ

いはなった。

( J

とおいどんにしがみついていたのが幸いしたらしい。

ココンは何事もなかったかのようにあたりをキョロ 丰 ョロ見回して聞いた。

「いこ、どこ?」

いわれておいどんもようやく周囲を見わたす。

川の反対側を振り返ると、そこに道はなかった。

7 のかわり、巨大な熱帯性の樹木がはてしなく生い茂り、 地面には朽ちはてた木が幾重に

も折り重なって倒れていた。

頭上には空がなかった。

るように茂った濃緑の葉ばかり。見えるのは、ツタのからまる幹からタコの足のように伸びる枝と、その先におおいかい。

ぶさ

一十メートルくらい先になるともう真っ暗で、その奥にはなにが潜んでいるのかわからな

森と呼べるようななまやさしいものではなかった。

ジャングルだ。

そんな思いさえいだかせてしまうほど、不気味な雰囲気をただよわせた密林だった。この中に一歩でも足を踏み入れたら最後、一度と出られなくなるのではないだろうか。

「これからどうすんの?」

ココンは密林の奥をのぞきこむようにして聞いた。

「う、うむ……」

おいどんは、応うなずいてみせたが、これからどうするかなんてことは、まだなにも考え

ていない。

「道、わかんなくなっちゃったの?」

いわれておいどんは、あわてて頭を振った。

「いや、そんなことはないさ、ココン。オレには自慢の鼻があるからね」 ココンに不安をいだかせてはいけない。それが保護者たる自分の役目だ。

おいどんは自分の鼻の頭を指さした。

「この鼻で金色パンダの匂いをたどっていけば、どんな場所にいても決して迷う心配はない

そういっておいどんは地面に鼻をこすりつけた。

ところが次の瞬間、おいどんの顔色が変わった。

「げげっ!」

例の金色パンダの切り匂いがないのである。 考えてみれば、あたりまえの話である。 の金色パンダの匂いがどこにもない!

るか下流のこんな場所に、匂いなどついているはずがないではないか。 金色パンダは、おいどんたちが滑り落ちた丈太の橋を渡っていったこでする。そこうでき そんなことさえすっかり忘れていたとは、なんといううかつ!

おいどんはボーゼンとその場に立ちつくした。

ねえ、おいどん、どうしたの?」

さっきからココンが何回もジャケットの裾を引っ張っている。

どうしたもこうしたもな 匂いがなくてはどっちにいっていいのかまったくわからないではない 67

川沿いに歩いて、橋のあったところまで戻るか?

こうなったら、残された方法はふたつだけだ。 そう思って川べりを見てみたが、とても歩けそうな道はなかった。 ふたたび川に飛びこみ、橋のあった場所まで泳いでいくか、それとも、ジャングルの中に

入っていくか……。

どちらにしても、自殺行為としか思えない。 おいどんは首をヨ コに振 った。

「ぐぐぐぐぐ・・・・」

おいどんは、心底泣きたくなってきた。

「ねえ・・・・・」 おいどんがどうするか決めかねているのにじれてきたのだろう。ココンは森の中を指さし

た。 「こっち、いこ」

えつ!!」

いらしい。それどころか、おもしろがってなかに入っていこうとしている。 「もう、お水の中に入るの、あきちゃった。今度は歩くのがいいや」 こんなときは、子供の無邪気さがうらやましい。ジャングルに対する恐怖心はまったくな

「ねえ、はやくいこ」

「う、うむ……。よし!」

ココンに臆病だなどと思われてはいけない。おいどんはつい、頭をタテに振ってしまっ

(ええい、ままよ。こうなったら、いってみるだけ!) おいどんは先頭に立って、おそるおそる森の中に足を踏みこんだ。

いざ中に入ってみると、ジャングルは想像以上に歩きにくかった。

ころには身の女近くある草が生い茂っている。おまけに地面はぬかるみだらけだ。幾重にも折り重なった腐った大をまたいでいたなこればいこない。大大堂にていた

ひえつ!」

「ぐえっ!」

一歩前進するごとにおいどんは足をもつれさせて、さけび声を上げる。

て傷だらけになってしまった。 十メートルも進まないうちにふたりの足は泥にまみれ、手は木の枝や草の葉にひっ カュ か n

先頭を歩くようになっていた。 それでもココンだけは少しもおどおどするところなく進んでいく。 いつの間にかココンが

「おい、ココン。ちょっと待て……」

だけ歩きやすいのか おいどんが後ろから呼びかけてもココンはかまわずスイスイと進んでいく。身体が小さい もしれ な ζ√ 0

導者だかわかりゃしない。 それに比べて、 おいどんは草やぬかるみと悪戦苦闘を続けている。これでは、どっちが先

そのとき突然、前方でココンのさけび声が上がった。

「ぎゃんっ!」

「どうした、ココン!」

前を歩いていたココンの姿がいつの間にか見えなくなっていた。

いどんはあわてて、声のした草むらに飛びこんでいった。

「きゃん、きゃん、きゃん!」

ぬかるみの上で泥んこまみれになりながらココンが転げ回っていた。

「どうしたんだ、ココン」

ココンを助け起こそうと身をかがめたとき、おいどんも同じようなさけび声を上げた。

「ぎゃんつ!」

首筋に冷たい感触が走った。

手を後ろに回してみる。

ぬるつ、とした小さな生物が指先に触れた。

湿った木の枝から、真っ赤なヒルがポタポタと落ちてきているのだ。ヒルだった。

地帯に入りこんでしまったにちがいなかった。 注意してみれば、地面の上には無数のヒルがあちこちにうごめき回っている。ヒルの群生

「ひえつ。こ、こりゃたまらん!」

おいどんはココンを抱え上げると、身をかがめたまま走り出した。

こうなこころこう、うくう公うのけても欠から欠くとことが客ちてくる。

ことろうころいして

していましているがあることでしているという

ヒルのいる場所からようやく抜け出して、 ふたりは倒れた大木の上に腰を落ち着けた。

大丈夫か?」

見ると、まだココンの身体の何ヵ所かにヒルがおいどんが聞くとココンは黙ってうなずいた。 へば りつい

てい

る。

おいどんはそれを払ってやりながらココンの顔を見たが、 ココンの目に涙は浮かんでいな

かった。がまん強い子だ。

が、突然、その目がまん丸に見開 かれ た。

振り返ると、目の前の木から巨大な枝がボトンと地面に落ちるのが、 おいどんが本当に驚いたのはそのあとだった。 おいどんに見えた。

落ちた枝がゆっくりと動き始めたのである。

それは枝ではなかった。

巨大なアナコンダだった。

「うわあっ!」

おいどんはココンを抱き上げると、はじかれたように立ち上がった。

アナコンダは全長十メートル近くあるだろうか、その巨大な身体を波打たせて、かま首を

ゆっくりと持ち上げた。

「よくも昼寝の邪魔をしてくれたなあ~」

地の底から響くような低い声でアナコンダがさけぶ。

おいどんはあわてて、身につけていた拳銃を取り出そうとした。

が、その瞬間、おいどんの顔があおざめた。

ない!拳銃がないのである。

川に流されてしまったにちがいなかった。

まったく、ツイてないときは、どこまでもツイてない。おいどんは自分の不運を呪わずに

はいられなかった。

をシューシューと揺らめかせながら、こちらに近づいてくる。 そんなことをしているあいだにも、アナコンダは、真っ赤な口からふたまたに分かれた舌

「ひえーい!」

あんな大蛇に巻きつかれたら、それこそ一巻の終わりだ。 おいどんはココンを抱きしめたまま、一目散に走り出した。

**倒れた木の上だろうが、 らかるこだろう かそ ふの中だろう か、** 

どこをごうとっているのか、そんなここれん走った。

どこをどう走っているのか、そんなことは知ったことじゃなかった。 とにかくアナコンダ

から逃げなければ……。

「おいどん、おいどん、おいどん・・・・・」

腕の中でココンに何回も呼びかけられて、おいどんはやっと我にかえった。

ようやく走るのをやめる。

「ぜいぜいぜい……」

ココンを降ろしたおいどんはその場にうずくまって息をついた。

「おいどん、だいじょうぶ?」

もういないよ

どうやら、アナコンダから逃げることには成功したようだ。

かし、あまりにもめちゃくちゃに走ったので、場所がすっかりわからなくなってしまっ

た。

それまでは密林の中といっても、なるべく川沿いに歩くことを心がけてはいた。 しかしいまは、ここがどこいらへんなのか、まったくわからない。

周囲はあいかわらず、木々が生い茂る深いジャングル。頭上は厚い葉でおおわれ、太陽の

光さえ届かないため、方角も知ることができなかった。

どうやら、完全に迷ってしまったようだ。これからどっちへ進んでいいかなんて、とても

見当がつかなかった。

おいどんが途方に暮れていると、ココンが話しかけてきた。

(う~、こんなときに……) おいどん、おなかすいた」

おいどんは思ったが、いわれてみれば確かに空腹である。

考えてみれば、冒険に出発してから、なにも食べていないのだった。

しかし、食料はココンが捨ててしまったため、まったく残っていなかった。

「そうだな……」

おいどんはあたりを見回しながら鼻をきかせた。

別くらい、簡単に嗅ぎ分けられる。 こういうとき、おいどんの鼻はじつに便利である。食べられるものとそうでないものの区

これなら食えそうだ」

おいどんは腐った木に生えていたキノコを数本むしりとって、ココンに差し出した。

22 兰 The transfer of the state of th

これでどうこか食の場ではは、しつもいつ、ここので、こうまで続くのかいい。

それにしても、「迷いの森」とは途方もないジャングルである。

くらいけども、同じような光景が延々と続くばかりで、まったく終わりが見えてこない。 方角がわからないので、同じ場所をぐるぐる回っているだけなのかもしれない

が.....。

いつしか日も暮れ、周囲は真っ暗。 おいどんの足もいいかげん疲れてきた。

「今晩はここで野宿だ」

おいどんは、木と木のあいだが多少広めの場所を見つけて、そこに腰を下ろした。

「ぼく、まだ歩けるよ」

「森の中では、日が暮れたら決して歩き回らない。これが迷わないための鉄則なんだ」 ココンはあいかわらず元気である。あれだけ歩いたのに、まだ余力が残っているとみえる。

(決まったな)

いどんはきっぱりといいきった。

っているのだが……。 思えば、旅に出て、ココンに初めて示した男らしさである。もっとも、すでに迷ってしま

「つまんないの」

ココンもしかたなく湿った草の上に腰を下ろした。

「さあ、早く休んで明日に備えるんだ。いいな」

「ぼく、まだ眠くないよ」

いいから寝るんだ」

おいどんがゴロンと横になると、ココンもしぶしぶ草の上に横たわった。

最初は草の上でガサゴソ音をたてていたが、やがて静かになった。どうやら眠ったようだ。

しかし、おいどんは眠るつもりはなかった。

なにが潜んでいるかわからない密林の中である。昼間のアナコンダのようにいつ襲ってく

るとも限らない。

おいどんは黙って耳に神経を集中させていた。

静かである。

はなにも聞こえなかった。 ときおり風に揺られて木々のさざめく音、遠くから聞こえてくるフクロウの声。それ以外

「ねえ、おいどん・・・・」

しばらくたってからココンがささやいた。

うん……」

4つっても、 おりもしましまして、ここにの。」

「だめじゃない かし

おいどんはたしなめたが、 ココンはかまわず話を続けた。

「ママに会えるかな」

おいどんは耳を疑った。ママに会えるかとはどういうことだろう。 ココンの母親は三年前

に亡くなったはずだが・・・・・。

「ママに会いたいの……」

そうか、この子は死んだ母親の幻影を追い求めているんだ。

「ココン、きみのママはもういないんだ。強く生きなければいけないよ」

かわいそうだとは思ったが、おいどんは、はっきりといってやることにした。それがココ

ンのためになると思ったからだ。

しかし、ココンは意外な言葉を返してきた。

「ちがうよ。ママは生きているの」

「えつ?」

「ぼく、知ってるよ。パパがママを死んだことにしちゃったけど、本当はママは生きている ココンは死んだ母親が生きていると思いこんでいるのだろうか。 それとも・・・・・。

これは思わぬ展開になってきた。おいどんは興奮をおさえながら聞いた。

「どういうことなんだい、それは?」

「昔ね、パパとママが喧嘩しちゃったの。それで、ママが家を出ていっちゃったの。でも、

パパはそのことをみんなに知られたくなかったから、ママが死んだことにしちゃったんだ」

でも、お葬式をやったはずだけど・・・・・」

おいどんも憶えている。ココンの母親の葬式を。

「あれはうそのお葬式なの。本当はママは家を出て、どっかいっちゃった」

それは本当のことなのだろうか。もし本当だとすれば、母親を探し出して、ゴン吉の過去

を聞き出す必要がある。

「で、ママはどこにいったのかはわからないのかい?」

「うん。でも、おいどんについていけば、もしかしたらママに会えるかもしれないと思った

(T)

「だから、あんなに強引についてきたのか?」

「うんー

し出ナニュうときな目句があっこりで。 そうだったのか。ココンには、自分の父親を殺した犯人を突きとめるとともに、母親を探



自分が

いなどとひとこともいわなかったのだ。 だから、あんなに積極的に森の中を歩いていくことができた。あれだけ歩いても、休みた

「ココン……」

呼びかけてみたが、いつの間にかココンは安らかな寝息をたてていた。 ままで心の中にしまっておいたものをはき出して、すっきりしてしまったのだろう。

「母親か……」

おいどんはひとりつぶやいた。

おいどんには母親の思い出はひとつもなかった。もの心ついたときは、ほかの動物たちに

囲まれて、「草原の村」で暮らしていたような気がする。

か、それさえもわからない。 自分の両親はいったいどうしてしまったのだろう?生きているのか、死んでしまったの おいどんが感傷にふけっているとき、木の影でキラリと光るものがあった……。

草の上で休むおいどんとココンに、何者かが近づきつつあった。 そろり、そろりと、足音もたてずに、そいつはふたりに接近してくる。

その距離が五メートルほどにせばまったとき、おハビーが気配を客した。

おいどんが振り向いた瞬間、 目の前をものすごいスピードで黒い影が横切った。

「だれだ!」

おいどんはココンをかばいながら、影の動きを追った。

が、それも途中までだった。それほどまでにそいつの動きは速かった。

「どうしたの?」

眠そうに目をこすりながらココンが起き上がった。

しつ!」

おいどんは口に指を当てて、ココンに合図した。

おいどんは息を殺してあたりの様子をうかがった。

ココンもただならぬ気配を察してじっ

としている。

なにも起こらないまま、 上秒、二十秒……。 刻々と時間だけが経過していった。

いつの間にか、フクロウの声はやんでいた。

あたりは完全な静寂に包まれている。

しやつ!

いきなり、頭上の木の枝から黒い影が飛びかかってきた。

うっ!

おいどんの類がなにか鋭いもので引き裂かれた。

とっさによけたから傷は浅かったものの、そうでなかったら、致命傷になっていたかも

しれない。

おいどんは血をぬぐいながら顔を上げた。

闇の中にらんらんと光る目。月明かりに照らしだされたそいつは、三メートル前に立っていた。

むだな肉のないひきしまった肢体。

の中からのぞく鋭いキバ。

ピューマだ。

真っ黒な革のベストに身を包んだピューマが、鋭利な短刀を右手にかまえて立っている。

「なにをする」

おいどんも臨戦態勢を整えて、相手をにらんだ。 こちらのスキをじっとうかがっている。 おいどんがいったが、ピューマは返事をしなかった。

しかし、こちらは丸腰である。

まともに戦っては勝ち目かない。

お いどんは、 徐々に上体をかがめていくと、地面に落ちていた枯れ枝に手をかけた。

「とおっ!」 枯れ枝を振りかざしたおいどんは、ジャンプしながら、思いっきりピューマにたたきつけ

バキッ!

が、ピューマの動きは素早かった。木の枝は地面にたたきつけられて、まっぷたつに折れ

しかも、そのあとがいけなかった。

の枝に逆さ吊りになってしまったのである。 あまりにも勢いよく枯れ枝をたたきつけたため、おいどんの身体が反動でふっとび、大木

(南無言……) は かきん ピューマは、口元に嘲 笑を浮かべると、ゆっくりとおいどんに近づいてきた。

おいどんは観念した。片足がツタにからまって、身動きがとれない。 もはや、 逃げようが

なかった。

そのとき、ピューマの後ろから、ココンのうなり声が聞こえてきた。

うし

ココンが背中の毛を立てて、背後からピューマをにらんでいた。

(バカなマネをしなければいいが……)

その瞬間、ココンの小さな身体がピューマめがけてジャンプした。 おいどんがそう思ったとき、うなり声に気づいたピューマが、ココンのほうを振り返った。

さけんざ白子こ、おうごんの足「やめろ、ココン!」

さけんだ拍子に、おいどんの足にからまっていたツタがほどけた。

「ぐつ!」

地面に落下するおいどん。が、ときすでに遅く、ピューマもまた、 ココンを狙って宙に舞

っていた。

ぎゃつ!」

ふたつの身体が空中で交差した瞬間、苦悶のさけびがこだました。

ココンとピューマがもつれあうように地面の草むらに落下する。

おいどんは、思わず顔をしかめた。

結果は見えていた。子ギツネのココンがピューマにかなうはずがない。

ココン!

おいどんは絶望のさけびを上げながら、二元が落下した草むらにかけ寄った。



が、意外にも、草むらから立ち上がったのは、 ココンの小さな姿だった。

コオーーーーーーーン!

天に向けて、勝利の雄叫びを上げるココン。

「ココン!」

もういちど、おいどんはココンの名を呼んだ。今度は、喜びに満ちた声で。

「だいじょうぶだったのか!」

かけ寄ってココンを抱き上げると、足元にピューマの身体が倒れていた。

見ると、その背中に短剣が突き刺さっている。

ココンが刺したものとは思えなかった。すると、だれが……?

そのとき、おいどんの背後から声が聞こえてきた。

「危ないところだったね」

振り返ると、木の後ろから黒い影が姿を現した。

身体にぴったりフィットした革のツナギに身を包んだヤマネコだった。

の背中からゆっくりと短剣を引き抜いた。 ヤマネコはおいどんたちのほうにしなやかな足取りで歩いてくると、倒れているピューマ

そして、その血をぬぐい、慣れた手つきで腰のベルトに差す。

きみは……?」

メスのヤマネコだった。ヤマネコはおいどんに顔を向に、ニューと笑った。

## 第五章 危険地帯「魔の山」

見ない顔だね」

と、ヤマネコはいった。

「『草原の村』のおいどんという。こっちはココン。ふたりで旅をしている」

「助けてもらって礼をいうよ」「あたしはペルー。この森で賞金稼ぎをしているんだ」

るし、あんたたちも助けることができたんだから、一石二鳥ってわけだね」 「こいつはこの森のおたずね者でね。指名手配中の凶悪犯だったんだ。これで賞金も手に入

ペルーは足元に倒れているピューマの死体をつま先でさし示した。

食になるようなもんじゃないか」 「それにしても、どうしてこんなところで野宿なんかしてたんだい? わざわざこいつの餌

「それにはいろいろとわけがあるんだが……」

さん のけ はここ でつ 一川 司 こ ( ) か こ / ハ いいや。どうせ今夜は泊まるところがないんだろう。よかったら、あたしのうちに

された。またりたはなってでは、こくとが国っているかってあ

「ふーん、そんな事情があったのか……」

森の中にポツンと建てられた小さな家の中で、おいどんから話を聞き終わったペルーは興

味深げにうなずいてみせた。

「そうなんだ」

話し終わったおいどんはというと、鼻の下をデレーッと伸ばしている。

ペルーがとびきりの美人、いや美猫だったからである。というのは、暗がりではよくわからなかったのだが、こうして明かりの下で見ていると、

どことなく憂いをたたえた大きな瞳、まっすぐに伸びた鼻先、意思の強そうな口元。おい

どんはこういうタイプにめっぽう弱い。

おいどんとしては、生懸命気取ってみせようとしているのだが、つい、顔に本性が出て

しまうのだった。

そんなおいどんの態度を、横に座っているココンが不思議そうな顔で、まじまじと見つめ

ていた。

「その金色パンダのことならね、あたしも聞いたことがあるよ」

ペルーがいった。

「それは本当か?」

「ああ。あたしの聞いた話によるとね、二年前に金色パンダは殺されたってことだったけど

1

殺された?」

では、金色パンダが死んだという噂は、本当だったのか?しかも、その死因が殺しだっ

たとは・・・・・。

だとすると、ココンや伊太郎が目撃した金色パンダは、なんだったのだろう?

「じゃあ、ぼくが見た金色パンダはおばけだったの?」

ココンも、目をまん丸にさせて聞いた。

ピンキーも同じことをいっていたが、おいどんには幽霊なんて信じられなかった。だいい

ち、幽霊が匂いを残すはずがない。

てくれないか?」 「そんなばかなことがあるはずはない。ペルー、その三年前の事件について、くわしく話し

いうふうに殺されたかってことも知らないんだ。ここはあんたのいうように、『北の竹林』 いたことがあるけどね、犯人がつかまったって話は聞かないし、金色パンダがどこで、どう 「それがね、あたしにもよくわからないんだよ。いっとき、だれかが捜査してるって話は聞

にいって、バンダたちに直接置してみるより、方法はないだろうね」

「そうか……。で、ここから『北の竹林』まではどのくらいあるんだい?」

「かなりあるね。『魔の山』を越えていかなくちゃならないから」

『魔の山』を越える?:……。とすると、ここは?」

おいどんはなくした地図を頭の中で思い返してみた。

「ここは『魔の山』の南東だよ」

ペルーの返事を聞いて、おいどんはすっとんきょうな声を上げた。

「な、なんだって!」

はじめ、おいどんたちは西に向かって歩いていたはずだ。

やがて滝にぶつかって、そこから川に沿って北上した。

その後、川に流されたり、森で迷ったりしたが、どう考えたって、位置的には「魔の山」

の西側にいるものとばかり思っていた。

それがまったく正反対の場所にきていたとは

とさきのことを考えず、それこそむちゃくちゃに走ったので、とんでもない方向に向かって 考えられる原因はただひとつ。アナコンダに出会って逃げまくったときだ。あのとき、

しまったのにちがいない。

まったく我ながら、なんというドジー

おいどんは自分を呪ったが、いまとなってはもう遅かった。

一応、最初につまづいた丸太橋のこともペルーに聞いてみたが、彼女はそんな橋などぜん

ぜん知らないという。

ここは川からはかなり離れた場所にちがいなかった。

こうなったら、橋に戻って金色パンダの匂いをたどることは考えずに、ペルーのいうとお

り、「魔の山」を越えて「北の竹林」に向かうしか方法はないだろう。 おいどんがあまりにも気落ちしているのを見かねたのか、ペルーが声をかけてきた。

「なんなら、あたしが案内してやろうか?」

「えつ、本当に!」

しかし、こういうときおいどんは、いつものクセで、つい見栄を張ってしまうのだ。おいどんは心の底からうれしそうに声を上げた。それは助かる!

(おっと、こんなことでにやけてはいかん。ここは、申し出をきっぱり断って、 おいどんの

男らしさを彼女に見せつけねば……)

おいどんは椅子から立ち上がると、ペルーに背を向けていった。

い。明朝、ココンとふたりで旅立つよ。」 「好意はありがたいが、助けてもらったうえ、そこまできみに迷惑をかけるわけにはいかな

「えーつ! ぼく、おねえちゃんと一緒にいきたいよぉ」

わ めいたのはコニンだった。

「わがままいっちゃいけないよ、 ココン。彼女にも仕事があるんだ」

「べつにあたしはひまだけど」

「ね、おねえちゃん、一緒にいこ!」

「だめだ、ココン。オレたちはふたりでいく。これは男の旅なんだ」

「ヘーえ、たいした心がけだね」

「まあな。ふつ……」 「そこまでいうんならしかたないね」

「うむ。残念だが……」

「明日、あんたはここに残ってておくれ」

えつ?」

「あたしとこの子ふたりでいくよ」

「わーい!」

喜んだのはもちろんココンである。

おいどんは驚いて振り返った。

な、なんで……?」

「あんた見てると不安なんだよ。さっきみたいにこの子が襲われても、あんたじゃ助けられ

ないだろし

「そ、そんなことは……」

「もうないというのかい?」

「も、もちろん」

「約束できるかい?」

「歩言って!」

「本当だね?」

「ああ。それに、犯人の匂いを知っているのはオレだけなんだ。このオレの世界一の鼻さえ

あれば、必ず犯人を捕まえられる!」

「ほ、本当に! よかった……」

「よおし、わかった。そんならしかたがないや。あんたも連れていってやるよ」

おいどんはペルーの手を握って感謝した。

ペルーといい、ピンキーといい、おいどんは結局、女に頭が上がらない。

翌朝、三人は、ペルーの家をあとにした。

食科もたつ
ぷり持つ
なし、テントも
周室すること
ができて
つで、
テヨま
コーモ
シーこ
よう



っても、野宿だけはしなくてすみそうだ。

もっとも、荷物はすべて、おいどんが持つことになった。いつの間にか、連れていっても

らう立場になってしまったのだからしかたがない。

おいどんは重い荷物を背に、ペルーとココンのあとを必死についていった。

「お、おい、待ってくれよ」

ただでさえ歩きにくい森の中を、重い荷物をかついで歩くのだから、どうしてもおいどん

だけほかのふたりよりペースが遅くなってしまう。

「ぐずぐずしてんじゃないよ。男だろ」

たたいてハッパをかける。かといって、荷物を持ってくれる気配はまったくなかった。 数メートル先で待っていたペルーは、 おいどんがぜいぜいいいながら追いつくと、背中を

「おいどん、早く、早く」

ココンも調子に乗って、おいどんのお尻をピシピシたたく。

「く~、なんでオレだけがこんなめに……」

「なにぶつぶついってんだい。いやならついてこなくてもいいんだよ」 「いや、そういうわけじゃ……」

「それならさっさと歩きな」

, う、うむ·····

まったく、おいどんにとっては踏んだり還ったこの形である。

しかし、おいどんにとって本当の地獄はこのあとに待っていた。

ペルーの家を出発して一時間くらい歩いたあたりから、地面が上り坂になり始めたのであ

る。

もしや、これは……」

りだ。おいどんの脳裏に悪い予感がよぎった。いつまでたっても地面は平坦にならない。それどころか、傾斜はますますきつくなるばかい。

「ペルー、この坂はどのくらい続くんだい?」

おいどんはおそるおそる聞いてみた。

「これから先、ずっとだよ。なにしろ『魔の山』を登ってるんだからね」

ペルーが、おいどんのおそれていたことを平然といってのけた。

(やっぱり、これが 「魔の山」!)

おいどんは絶望感で目がくらみそうになった。

平坦な場所でさえ、あれほどつらかったというのに、そのうえ山道とは、あまりにもむご

い。この世に神も仏もないものか。

「で、でも山頂までそんな距離は 最後の希望を賭けて、おいどんは聞いてみる。 な 61 んだろう? そうだよね」

しかしペルーの答えは残酷だった。

あたしの足でも五時間はかかるね」

がーん!

か。そんなことはとてもできそうもない。 これから五時間以上も、こんな重い荷物をかついで山道を登っていかなくてはならないの

おいどんは思わずその場にへたりこんでしまった。

「なにやってんだよ」

尻もちをついているおいどんの頭上から、ペルーがやれやれといった表情で声をかけてき

た。

かった。 「これから五時間も山道を登るなんて、そんなことができるかあ!」 おいどんは、地面に座りこんだままわめいた。これからどうなろうが、知ったことじゃな

「だらしがないねえ」

「そんなことじゃ、おってつらました。ペルーが腰に両手を当てていった。

したまといし

「本当にいいのかい?」

しょ ひょ!

「なにがなんでもついてくるっていった意気込みはどうしたんだよ 「そんなものは知らん!」

「なさけないねえ」

「うるさい!」

「それでも男かい?」

「ふん!」

「自分が恥ずかしいと思わないのかい?」

「意気地なし」

「ぐぐつ……」

あまりにもペルーが好き勝手なことをいうので、おいどんはさすがに腹が立ってきた。

「ぬぬぬ……。もう我慢ならん!」「泣き虫こむし、ベロベロバアー!」

おいどんはすっと立ち上がった。

「おっ、どうする気だい?」

「こんな山道がなんだ。こんな荷物がなんだ。いくらだって歩いてやらあ! オレは男だ

そういっておいどんは、ズンズンと歩き出した。

「ははは……、えらい、えらい。ちゃんと歩けるじゃないか」

ペルーは笑いながら、おいどんを見ている。

おいどんはかまわず進んでいった。

「もういいよ、おいどん。あんたの男らしさとやらはわかったから、少し休もう。荷物も持

ってやるよ」

だが、おいどんはすでに意地になっていた。ペルーの言葉になど、耳は貸さない。

「おい、待ちなよ、おいどん」

ペルーが追いかけていくと、おいどんは走り始めた。

ドドドドド……。

「まったく困ったにいさんだねえ」

おいどんはものすごい勢いで走る。 かるみだろうが、木の上だろうが、かまわずに走る。

されて宣に可じらいのに言い言いことに言いている。これのはない言いではないのに

A THE CHANGE WILL ないことはあれれていたとことでいるまでれて ふえ~」

「だからいっただろ、待ちなって」

追いついてきたペルーが笑いながらいった。

「お遊びはこれまでだ。 あたしたちも荷物を持つよっ

「頼む。これが限界だ」

おいどんもついに音をあげた。

「まあ、 あんたの心意気は充分わかったからね。 さあ、 ココンも持つんだよ」

「うん」

坂道の途中で荷物の分配が始まった。

比べれば天と地ほどの差がある。休憩もとったし、おいどんの身体に気力がみなぎってき それでも、 おいどんの持つ分量がいちばん多いことに変わりはなかったが、さっきまでと

た。

「これなら五時間でも十時間でも歩いてみせるさ」

「丘時間も歩く必要はないよ。あたしたちは山頂めざしてるわけじゃないんだ。『北の竹林 んだからね」

いくには、山腹を回っていけばいい

それを聞くと、おいどんの気持ちはますます大きくなってきた。

「なあんだ、そうだったのか。それならこんな坂道、なんてことはないじゃないか。はつは

ははは・・・・・ さっきまで意気消沈していたのがうそのように、おいどんはずんずんと先にたって歩き

「おーい、遅いぞ。さっさとついてこないとおいていくからな」

始める。

ペルーはしきりに苦笑している。

「本当におかしなにいさんだ」

そのときおいどんが、いきなり大声を上げた。

うひゃあ!

最初は、おいどん自身にも、なにが起こったのかわからなかった。

突然目の前が真っ白になったのである。

まぶしい、という感覚だけがおいどんの網膜に焼きついていた。

り戻せるようになった。 しばらくして、周囲の明るさに目が慣れてくると、ようやくおいどんも冷静な判断力を取

三さいつこれがフュース・ファニー・ジョ

A TO THE COMMON TO A CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE WAY TO SHARE THE

くなってしまったのである。

はんない は はんとうしょ こうしゅう しょうしょう

「ここからが『魔の山』の本番だよ」

後ろからやってきたペルーがいった。

いままでとはうって変わって、木一本生えていない荒涼たる岩山。その中腹近くにおいその言葉のとおり、目の前に巨大な岩山がそびえ立っていた。

どんたちはいるのだった。

「うわーい!

まを拝んだ開放感でいっぱいなのだろう。 切りたった巨大な奇岩の上では、ココンが元気よく飛び跳ねている。久しぶりにお天道さ

ココン、いくよ

ペルーのかけ声で一行はふたたび歩き始めた。

「おっとっとっと……」

舞台が岩山に変わって、 おいどんのペースがまたもや乱れ始めてきた。

大小さまざまな岩が行く手をはばみ、歩きにくいことこのうえないのである。 ペルーやココンは身が軽いからひょいひょいと進んでいくが、おいどんの体重では、

とつ乗り越えるのもひと苦労だった。

そのうえ、容赦なく照りつける直射日光の強烈さといったら。

じりじりじりじりじり.....。

十分も歩かないうちに、おいどんの身体は汗まみれ。

こんなつらさを味わうくらいなら、「迷いの森」を歩いていたときのほうがまだましだっ

たような気がしてくる。

山の麓に広がる緑の樹海がとたんに恋しく感じられてくる。

やがて左手はるか下に、緑色の水を満々とたたえた湖が見えてきた。

「西の湖」だ。

しかし、そのあたりへくるころには、おいどんはすっかり息をきらしていた。

「おいどんの兄さん、こんなところでへばったりしないでくれよ。これからちょいとばかし

危険地帯に入るからね」

おいどんが追いつくのを待って、ペルーがいった。

「えつ?」

「この先にハゲタカの棲み家があるんだ。ここが『魔の山』と呼ばれているのはやつらのせ このうえ、まだやっかいな場所があるのかと思うと、おいどんはぞっとした。

いでね。いままでやつらに襲われて何匹もの犠牲者が出ているんだ」

「そこを避けて通るわけこよいかないのかった。

へ転落するか、ふたつにひとつだよ。だから、くれぐれも気をつけてくれよ。わかったね」 やつらの棲み家の民が何は匿れむらな。国つかったり最後、そうらに食るれること言い言

「あ、ああ」

ココンも気をつけるんだよ」

「うん」

が立っているのが見えた。その枝に群がっているのは、 「きやつ! 立っているのが見えた。その枝に群がっているのは、まさしく不気味なハゲタカたち!視界をふさいでいた巨岩をぐるっと回りこんで進んでいくと、左側の斜面上方に数本の木

ココンが思わず声を上げたのも無理はなかった。

木の根元には、白骨と化した動物の死体がゴ ロゴ 口 と転がってい たのだ。

ハゲタカに襲われた、哀れな犠牲者なのだろう。 ああはなりたくなかった。

「しつ!」

「これからしばらくは声をたてるんじゃないよ。あいつらに見つからないように、岩の蔭に ペルーがココンをいましめる。そしてささやくようにい 、った。

かくれて進むんだ」

ペルーは身を縮めると、右側の岩にへばりつくようにして慎重に足を進めた。 おいどんとココンもそれに続くが、左側は気の遠くなるような断崖。その下は湖だ。

から落ちたら、まず助からないことは目に見えている。

二人はそろりそろりと岩蔭を進んでいった。

......

見つかってもかまわないから、背筋を伸ばして大声でさけびたくなる衝動を何度もこらえ 作業だった。しかも、背中には強い日光が直接照りつけているのだ。途中、もうハゲタカに ながら、おいどんは足を進めていく。 足場の悪い岩場を、身を縮めながら、息を殺して進んでいくというのは想像以上につらい ようどう

そんなふうにして、どれくらい歩いたのだろう。

何百メートルも歩いたような気もするが、実際は数メートルしか進んでいないのかもしれ

ない。

突然ココンが悲鳴を上げた。

「きゃんつ!」

ペルーもおいどんも凍りついたように足を止めた。

「アリ!」

「どうしたんだ、ココン」

こう言言語、ドトソトニュン女・コガギニシンをですることによっていることにある。 そういってココンは手をはっていたアリを大きなアクションで振り払った。

しまった、気づかれたか!

早くも一羽のハゲタカが頭の真上に迫っていた。

「逃げるんだ!」

こうなったら岩蔭にかくれている必要なんてまったくない。ただひたすら走って、ペルーがさけび終わらないうちにおいどんとココンは走り出していた。

危険地

帯を突破するのみだ。

岩場だろうがなんだろうが、足場を確認している余裕なんてない。二人はつまずこうがよ

ろめこうが、かまわずに走り続けた。

たちの足元には、 しかし、空を自由に飛び回れるハゲタカをそう簡単にまけるものではなかった。 つねに黒い巨大な影がつきまとう。 お

そのしつこさに耐えられなくなったのか、ココンがいきなりハゲタカめがけて小石を投げ

つけた。

「ばかなまねをするんじゃない!」

いどんがたしなめたが、もうあとの祭りだった。

挑発されて顔面を真っ赤にしたハゲタカが猛然とココンめがけて舞い降りてきた。

鋭いツメがガシッ、とココンの背中をつかむ。

きゃんきゃんきゃん!」

必死に暴れ回るココンだが、ハゲタカの強い握力からは逃れられない。

ふわっ、とココンの小さな身体が空中に持ち上げられた。

ばん飛びついた。 いかん!」 ココンの危機を見たおいどんが、空中に舞い上がっていくハゲタカの身体にジャンプいち

バサバサバサッ!

もココンの身体を離さないのは、ハゲタカの意地か。 きなりおいどんの体重が加わって、あせったハゲタカは大きく羽ばたきをする。それで

「この野郎!」

何度もチョップをくらわせた。 いどんはハゲタカの身体に左手でしっかりとしがみつきながら、ハゲタカの脚に何度も

「キキッ!」

ハゲタカはブレーキがきしむようなさけび声を上げて、やっと片足のツメをココンから離

「きゃしつ



空中にぶらんとたれ下がったココンが思わず悲鳴を上げる。

「もう少しだ、がんばれ!」

おいどんはココンを励まして、ハゲタカのもう一方の脚に思いっきりチョップをたたきつ

けた。

ギャッ!」

さすがに耐えきれなくなったハゲタカは、残っていたもう片方の脚もついにココンから離

した。

(やったぜ!)

見事、ココン救出に成功したおいどんは心の中で快哉をさけんだ。

をしでかしてしまったことに気づいた。 が、それも束の間。次の瞬間、おいどんは落ちていくココンを見て、自分が大きな過ち

「しまった!」

なかったのだ。 いつの間にかハゲタカが空中高く舞い上がっていたのを、おいどんはまったく気づいてい

ココンは地上十数メートルの高さから真っ逆さまに落下していく。

うわーん!」

かる見込みは、

では、大きには、たっとして、シースでは、10mmには、10mmには、10mmによった。10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには、10mmには

「ココン!」

まだハゲタカにしがみついているおいどんと、地上にいるペルーは、思わず目をつぶった。

ココン自身、自分がどうなっているのかまったくわからなかった。身体が吸いこまれるよ

行方不明になった母親のこと、殺された父親のことが、パノラマ現象となって目の前をぐうに、地上に向かってぐんぐん進んでいく。

るぐる回る。

もうダメだと思った。自分は死ぬんだ、と思った。

が、そう思った次の瞬間、ココンの身体は、柔らかいなにかに包まれ

ていた。

もう、落下していく感覚はなかった。大きなクッションに横たわっているようで、

よかった。

ぼくは死んじゃったんだろうか?、ここは天国なんだろうか?

そう思って、ココンはおそるおそる目を開いた。

目の前に、ふさふさとした白い毛があった。

ゆっくりと顔を上げて、上を見てみる。

そこに、大きなパンダの顔があった。

そうな顔をして走ってくるのが見える。 「ココン!」 そのとき、自分を呼ぶペルーの声が聞こえてきた。顔を反対側に向けると、ペルーが心配

横を見ると、白いはんてんを着て編み笠をかぶったパンダが立っていた。ココンの身体は、ペルーの胸に抱きかかえられた。ココン、大丈夫かい!」

(このパンダがぼくを助けてくれたんだ)

「あんたは・・・・・?」

ペルーがパンダの顔をじっと見つめて聞いた。

パンダはペルーの手を引いて走り出した。

「そんなことはあとでいい。それよりも、早くこっちへ!」

前方に森が見えていた。

「魔の山」を取りまく「迷いの森」だ。

パンダのいうとおり、こんな危険地帯でのんびりと話をしているヒマなどなかった。 いきカリを対すっていった。コールのこは、一丁、里、一定・コースをいっている。

133

コニンを指したペートは合造しに、森へ走った。

つ多大のはてしているはりりおといのけけることには一一次を言く者のけんでしてもときる力

ずっと地上の様子を見ていたから、ココンが、岩蔭から突然現れたパンダに抱きとめられそのころ、おいどんはまだハゲタカの身体にしがみついて、空中を飛び回っていた。

て助かったことは知っている。

今度は、おいどんが地上に飛び降りなければならない番だった。

「おい、ハゲタカ、もっと下に降りろ!」

「なんだと、ひとさまのエリアに勝手に入りこんでおいて命令するとは、生意気な野郎だおいどんは体重をかけて、ハゲタカが空高く舞い上がろうとするのを阻止していた。

なー

うには ハゲタカはどうにかして上へ飛ぼうとするが、おいどんの体重が重くて、なかなか思うよ いかな

めがけて飛び降りた。 ハゲタカをかなり下降させておいてから、 おいどんは、ペルーたちが逃げこんだ森の方角

「とおっ!」

だが、それでも地上までは十メートル近くあった。

, ぐえつ! 」

転してから、岩にぶつかって大の字になった。せめてもの救いは、落下した場所が固 身体を丸めて、背中から地上に激突したおいどんは、そのまま斜面をゴロンゴロンと数回からだ

「さあ、こっちへ!」

上ではなく、土の上だったことだろう。

た。背中の痛みをこらえて立ち上がったおいどんは、夢中で森の中へかけこんでいく。 森の入り口で待ちかまえていたペルーが素早く飛び出してきて、おいどんの手を引っ張 7

ふうー

森の中へ入ると、おいどんは前のめりにつっぷした。

上空を木々でおおわれた森の中に入ってしまえば、ハゲタカは襲ってくることができない。

「まったくむちゃするんだから。大丈夫かい?」どうやら危険地帯突破には成功したようだ。

1

ペルーがおいどんの顔をのぞきこんだ。

起き上がろうとした、その瞬間、ああ・・・・・」

「うつ、いてつ!」

れに必避めている。これで、これを使うこと

袋の中から大きなビンを取り出した。とたんに強い匂いが鼻をつく。 そういったのは、さっき、ココンを救ったパンダだった。彼は、背中にかついでいたズタ

「これは?」

湿布薬だ。打撲傷にはよく効く」ビンを受け取ったペルーが不審な顔をした。

「湿布薬だ。

「ところで、 あんたの名前をまだ聞いていなかったね」

「おれか。おれはベンベンという」

「ベンベン?」

山』を抜けようとしていたんだ。すると、反対側からきたあんたたちがあんな目にあってい るのに出くわしたってわけさ」 「そうだ。旅芸人をしながら、各地を歩き回っている。さっきおれも、 岩蔭を通って 『魔の

ベンベンは語った。

「それについては 礼をいうよ」

ーがしている。背中を痛めて、口をきくのもつらいおいどんにはありがたかった。 「で、もしかしてベンベンさん、あんた『北の竹林』からきたんじゃないのかい?」 ペルーが、おいどんの背中に湿布薬を塗りながらいった。ベンベンの相手はもっぱらペル

「じゃあ、金色パンダについては知っているね」 「ああ、そうだ。おれたちパンダの住み家は『北の竹林』にあるからな」

「金色パンダ?」

とたんにベンベンの顔色がくもった。

「おまえたち、金色パンダについて知りたいのか?」

「ああ」

「ぼく見たんだよ!」

ではつ?」 横からココンが口を出した。

ベンベンは眉をしかめた。

「おまえ、金色パンダを見たのか?」

「うん」

いっだ?」

「三目前の夜!」

ベンベンの表情がきびしさを増していった。「三日前の夜……?」

「じゃあ、おまえが見たのは幻だ。金色パンダまとつくこ死しで」のでいる。

「やっぱり!」

ペルーがさけんだ。

「やっぱり金色パンダは三年前に殺されていたんだね

ベンベンは答えなかった。じっとなにかを考えこんでいる。

「ねえ、頼むから教えてくれよ、金色パンダのことを」

「おれの口 からはいえない」

「じゃあ、ほかのパンダになら聞いてもいいんだね」

「……しかたがない。おれが、『北の竹林』に案内してやろう」

「それはありがたい!」

なら、これほど心強いことはない。 思わずおいどんが立ち上がった。「北の竹林」へ、住人であるパンダに案内してもらえる 背中の痛みもふっとんでしまった。

「ああ、この湿布が効いてね、もうすっかり大丈夫さ。さあ、いこう!」「おいどん、大丈夫なのかい?」

まったくあきれた男だね、あんたは……」

すっかりピンピンしているおいどんを見て、ペルーが微笑んだ。

「でも、さっきはあんたのこと見直したよ。必死でハゲタカに立ち向かっていったもんね」 ペルーはまぶしそうな顔をして、おいどんを見つめた。

## 第六章 ついに到達、「北の竹林」

あれから、おいどんたち一行の旅は順調そのものだった。

ベンベンの案内によって、夕方になるころには、「迷いの森」を抜け出ようとしていた。

『北の竹林』は、すぐそこだ」

ベンベンがそういったとき、目の前に川が現れた。

昨日、おいどんとココンが流された川の下流にあたるのだろう。川幅は多少広かったが、

流れはおだやかだった。

「わーい、お水だ!」

ひさしぶりに清流を見て、ココンがうれしそうに水の中に飛びこんでいった。

踏み入れた。 川底も深くはなさそうである。おいどんとペルーもココンのあとに続いて、川の中に足を

川の向こうに、風に吹かれてさわさわと揺れる竹林が広がっていた。

おいどんの言葉にベンベンがうなずいた。



「そうだ。『北の竹林』だ」

ついにおいどんは、目的の地に達したのである。

川を渡って竹林の中を歩いていくと、やがて、中国の宮殿のような建物が見えてきた。

「すごいところに住んでいるんだなあ」

「ここがおれたちの家だ」

っていた。ゴン吉の家が過去の栄光を物語っているとすれば、こちらは現在の栄華を物語っ のあるもっとも大きな家はゴン吉の屋敷だったが、ここはその十倍以上はあると思われた。 しかも、ゴン吉の家が占びていたのに対し、ここは外装も新しく、きらびやかな光彩を放 おいどんが思わず感心したほど、そこは豪壮な建物だった。いままでおいどんが見たこと

「まあ、中に入りな」でいるといえるだろう。

アコンが効いている。 と思われる高 ベンベンの案内で玄関を通り抜けると、そこは広大なロビーになっていた。三階分 い天井からは豪華なシャンデリアが吊り下げられ、部屋全体には心地よくエ

その中央に置かれたソファには、二匹のパンダが座っていた。

「あら、ベンベン、その方たちは?」

そういって立ち上がったのは、若いメスのパンダだった。

「ちょっとそこで出会ったもんでな」

ベンベンがいうと、ソファに座っていたもう一匹のパンダも立ち上がった。

年老いたオスのパンダだった。

だが、ベンベンが、これは珍しい」

「おれたちに金色のパンダのことを聞きたいそうだ」

「金色パンダ?」というと、一匹のパンダはそろって顔をしかめた。

「ええ」 おいどんとパンダたちは、立ったまま、視線を交わした。

「まあ、お座りなさい」

老パンダは、おいどんたちにソファを勧めた。

「金色パンダについて聞きたいとは、どういうことかの? まず、事情を説明してもらいた

**V**:

老パンダは、おいどんたちが腰を下ろすと、自分もソファに身を沈めてたずねた。

おいどんは、自己紹介をかねながら、ゴン吉殺害事件のこと、いままで入手した情報のこ

となどをくわしく語って聞かせた。 老パンダの名はホェンホェン、メスのパンダはその娘でリンリンといった。彼女は、ベン

なるほど、それであんたたちは金色のパンダのことを……」

ベンの婚約者でもあった。

おいどんの話を聞き終わると、ホェンホェンがいった。

「ええ。もし、本当に殺されているのであれば、そのときの状況をくわしく話していただき

たし

おいどんがいうと、ホェンホェンはしばらく考えこんでいる様子だった。

「おじさん、もうかくしてもしょうがないのではありませんか?」

横からベンベンがホェンホェンの顔色をうかがった。リンリンも心配そうにホェンホェン

の顔を見ている。

と、ホェンホェンはつぶやいた。「そうだな……」

「三年前のあの事件のことは、外部の者には決していうまいと心に決めていたが、こうなっ

た以上、かくしておくわけにもいかんじゃろう」

「助かります」

おいどんが礼をいった。

「金色パンダというのはな……」

ホェンホェンは、あごの下で両手を組んで話し始めた。

「ルンルンといって、わしの娘だったんじゃ」

「うむ。双子の姉妹じゃった」「では、リンリンさんとは姉妹……?」

「双子……」

おいどんがリンリンを見ると、彼女は静かにうなずいた。可憐な雰囲気をただよわせた娘

だった。

とにかくルンルンは、生まれたときから目のさめるような金髪で、みなの注目の的じゃっ 「双子だというのに、どうして片方だけあんな金色のパンダが生まれたのかはわか らない。

たし

きた。そして一年半前、わしらはこの竹林にやってきたんじゃ」 「リンリンとルンルンの母親は早く死んでしまってのう、わしらは親子二人で仲よく生きて ホ I ンホ ェンは、チラリとリンリンに視線を送ってから、話を続けた。

カラスのジョージのいってたとおりだった。金色パンダは、三年半前にこのピースランド

にやってきたのだ。

が、あのころはいろんな動物たちがわしらに会いにきてくれた。ここにいるベンベンくんも ふたりの娘をかわいがってくれたし、いい時代じゃったよ……」 「わしら三人は、大歓迎されたものじゃ。金髪のルンルンのもの珍しさもあったのじゃろう

ホェンホェンは遠くを見るような目つきで語った。

れもうれしかったんだ 「それまで、おれはひとりでここに住んでいたからな。 いっぺんに三人も仲間が増えて、

話の引き合いに出されたベンベンも思い出を語る。

「すると、パンダというのは、ルンルンも入れて四人しかいなかったんですか?」

おいどんが聞くと、ホェンホェンはうなずいた。

「そうじゃ。いまはもうルンルンはおらぬから、ここにいる三人が、ピースランドのパンダ

全員ということになるな

だが、そんな思いは顔に出さずに聞く。 たった三人で、この大邸宅。ぜいたくな身分だなと、おいどんは思った。

「で、その後、ルンルンさんはどうなったんです?」

「あれは、ここへきてから、半年ほどたったころじゃった」

たエンオエンの表情が暗しなった。

れたというニュースが飛びこんできたんじゃ。しかも、殺されたということじゃった.....」 「散歩に出ていたルンルンが夜になっても帰ってこないので心配していたら、死体で発見さ

ルンルンは殺されていた。噂は本当だったのだ。

「やはり、ルンルンさんは……」

おいどんがいうと、ホェンホェンは目を閉じてうなずいた。

ンが死んだなんて……。しかし、ここに運ばれてきたルンルンは、わしがいくら呼んでも、 「そうじゃ、殺された……。知らせを受けたとき、わしは信じられなかったよ。 あ 0 ルンル

なにも答えてはくれなかった……」

ホェンホェンは、目頭を押さえて、言葉を詰まらせた。

「お父さん、大丈夫……?」

ずくばかりだ。このまま話を続けてもらうのはどうやらむずかしそうだった。 のリンリンが、肩に手をかけて、ホェンホェンを気づかう。ホェンホェンは、 ただうな

いどんの困惑した思いを悟ったのか、リンリンが顔を上げた。

「すみません、おいどんさん。父はこれ以上、とても話せそうにありません。続きはわたし

が話します。よろしいでしょうか?」

「リンリン……」

心配そうな顔をしたのは、ベンベンだった。

「おれから話そうか?」

「いえ、いいの、ベンベン。わたしが話すわ」

ベンベンの申し出を断ると、リンリンはおいどんに顔を向けた。

「お願いします」

おいどんがうなずくのを待って、リンリンは話し始めた。

は、よくあのあたりまで散歩にいくことが多かったのです。死因は射殺でした。何者かに、 ルンルンの死体は、この竹林の南にある『西の湖』のほとりで発見されました。 ルンルン

見つからずじまいだったんです」 背中からライフルで撃たれたのです。でも、結局わかったのは、それだけでした。犯人は、

「すると、迷宮入り?」

「ええ……。森の保安官が一生懸命捜査してくれたんですが、結局、わからずじまいでし

「そんな里自なんであります」で、素質で、こでもかつコム人気針だってしてけ ルンルンには、なにか、殺されるような理由でもあったんですか?」

ンリンがいうと、それまで肩を落としていたホェンホェンが、ボツリとつぶやいた。

「妬みじゃよ・・・・・」

「お父さん……」

リンリンにかまわず、ホェンホェンはゆっくりと顔を上げた。

もう、だいじょうぶじゃ。おいどんさん、話を続けましょう」 「さっきは感情的になってすまなかったな。年をとると、つい涙もろくなっていかん。が、

「ええ」

おいどんはホェンホェンを見つめた。

「ルンルンだけじゃない。わしらパンダ全員が妬まれておった。ほかの動物全部にな……」 、<br />
妬みとは、<br />
どういうことです?<br />
ルンルンさんはだれ かに妬まれていたんですか?」

, え? \_

ずかな数のパンダだけで独占しておる。ほかの動物に妬まれて、あたりまえだとは思わん 「この宮殿みたいな家を見たまえ。広くて静かな竹林を見たまえ。これらすべてを、このわ

か?」

(確かに……)

すると、ホェンホェンは、おいどんの胸のうちを見すかしたようにいった。 おいどんも思った。さっきもそんなことを考えていたばか りだ。

「あんたも、この家がうらやましいじゃろう」

「いえ、そんな……」

ンダのことを羨望と嫉妬の入り混じった目で見ておる。わしが、そのことに気づいたのは、 無理しなくてもわかっておる。みんな、そうなんじゃ。ほかの動物たちはみな、

「と、いうのは?

ルンルンが殺されたあとじゃったよ」

うれしそうな顔をしているんじゃ。なぜだかわかるか?彼らは心の中で、ざまあみろと思 「ルンルンの葬式には、大勢の動物たちが集まってくれた。だが彼らは、みな一様にどこか

「そんな・・・・・」

っていたんじゃよ」

悲しい目にあったって、しかたないわよね』……。わしはそれを聞いて、初めてわ それなのに、みんなからちやほやされて、いい気になっていたわしらがバカじゃった。 をこういっていたそうじゃ。『あれだけぜいたくな暮らしをしているんだから、少しくらい ちがうというのか? わしはこんな噂を聞いたことがあるぞ。ある動物が、わしらのこと かの動物たちは、けっして本心からわしらを歓迎してくれていたわけではなかったんだと。 わしらをうらやましがっていただけなんじゃ。妬ましく思っていただけなんじゃ。 かった。

CALLED A TON THE TON OF T

こレンツンは、金髪にいうことで人気も言うった。それたじぬまでる可能でも大きかったと

\_\_\_\_\_

当にい びにざまあみろ、と思われるのはいやじゃからな。ルンルンが死んだあと、金色パンダは本 からいなかったと、答えることにしたんじゃ。わしのこの気持ちがおわかりかな?」 てしまっている者はしかたがない。だが、知らない者にまで、事件のことを話して、そのた 「だからわしは、あの事件のことは、だれにもしゃべらない決心をしたんじゃ。すでに知っ たのかと訪ねてくる者も何人かあった。しかしそのたびにわしは、そんなものは最初

ンダの正体を暴かなければならないのだった。 人を突きとめることが第一だ。そしてそのためには、事件当夜、現場付近に出没した金色パ そうだったのか。金色パンダはそんな理由から、いままで闇の中に閉ざされていたのだ。 しかし、おいどんには感傷にひたっているひまはなかった。 おいどんは、パンダたちの悲しい宿命に、少なからず同情の念がわいてきた。 いまは、ゴン吉殺害事件

考えになります? 「では、ホェンホェンさん、今回のゴン吉殺害事件に登場する金色パンダについてはどうお

それについては、 わしはなんともいえん。わしが知っている金色パンダはルンルンだけじ

がたにルンルンのことを話した。ルンルン以外の金色パンダが現れようと、それはわしらに や。だが、ルンルンはもういない。それを知ってもらうために、今日は禁を破って、あんた はまったく関係のないことじゃ。おおかた、ほかの動物のイタズラじゃろう」

そうなのだろうか?

そうなのかもしれない。

のは、ここにいる三人のパンダだ。彼らについては、もう少し調べてみる必要があった。 「失礼なことをお聞きしますが、三日前の夜、あなたたちはどうしていました?」 しかし、もし何者かが金色パンダに変装をしていたとすれば、その可能性がいちばん高い

「おれたちを疑っているのか?」

おいどんがたずねると、ベンベンが表情を硬くした。

「いや、そういうわけじゃないが、一応、念のためにね」

九時までだ。そのあとおれは、夜中の二時ごろまでリンリンと一緒に外で星を見ていたよ。 「まあ、いい。変にかくしだてをして、疑われたくないからな。三人一緒にいたのは、夜の

それから寝たんだ。なっ」

「ええ。わたしも、それから部屋に帰って寝ました」ベンベンがリンリンに同意を求めた。

とホェンホェン。 しいといとパンパンがないにしていてもなって、すり、寝てしまったです。 リンリンかうなすいた

みんなで顔を合わせたしな。つまり全員にアリバイがあるってことさ。これで満足したか ものがいたとしても、夜のうちに『草原の村』にいくことなんて無理な話だ。翌朝は六時に 「夜中の二時まで、この家から出ていくものはだれもいなかったぜ。それ以降、出ていった

「草原の村」に着くことはとうてい不可能だ。 確 かにベンベンのいうとおり、夜中の一時以降にここを出発したのでは、夜明けまでに

しかし、だれかが犯人をかばって偽証しているということもあり得る。

おいどんは最後の切り礼を使うことにした。

わ かりました。 だが、あとひとつだけ失礼をお許しいただきたい

「みなさんの匂いを嗅がせていただきたいのです」「なんだね?」

句い?」

ここにもないか、確かめさせてもらいたいのです」 「そうです。おいどんは事件の現場で犯人らしき動物の匂いを嗅いでいます。 その匂いが、

「いいじゃろう」

ホェンホェンが了解した。

もし、ここに犯人がいるなら、これで確実にわかる。

おいどんは自信に満ちた表情を浮かべて、まずホェンホェンに近づいた。

「では、お言葉にあまえて・・・・・」

ところが、いざ匂いを嗅ごうとした瞬間、 おいどんの顔がこわばった。

「あれ?」

「どうしたんだい、おいどん?」

それまでおいどんとパンダたちのやりとりを、横で黙って聞いていたペルーが心配そうに

聞いた。

「匂いがわからない!」

「なんだって!」だっておいどんの鼻は世界一だって自慢してたじゃないか」

「そうはいっても、湿布の匂いが強すぎて……」

どんの鼻孔に刻まれていた犯人の匂いがかき消されてしまったのである。 おいどんのけがを治すため、背中に塗りたくった湿布薬!その強烈な匂いのため、 おい

ああ、 
なんとっ
う
下
重
!

肝心かなめのときになって、自慢の鼻が役に向たなくなるとは一 おいどんはショックのあまり、思わずその場に立ちつくしてしまった。

. 「ど、どうすればいいんだ……」

「ごめん、あたしがなにも考えずに塗りまくったからいけないんだ」

いつになく、ペルーがすまなそうな顔をしている。

「いや、そうとは知らずに湿布薬を渡したおれにも責任がある。 すまない

ベンベンもあやまっている。

しかし、だからといってペルーやベンベンを責めるわけにはい かな カュ つ た。

ベンベンが湿布薬をくれなかったら、そして、ペルーが湿布薬を塗ってくれなかったら、

とてもここまで歩いてこれなかったかもしれないのである。

「困ったことになったようじゃの……」

ボーゼンとしているおいどんを見て、ホェンホェンがいった。

「しかし、そう気を落とすことはあるまいて」

「なにかいい方法でもあるんですか?」

じゃ。そのあとで、またここにやってくればいい。 匂いを嗅がせてしんぜよう」 一度手間にはなるが、もういちど、現場に戻って、匂いを嗅ぎ直してくるというのはどう わしらは逃げもかくれもせん。いつでも

事件の現場は、ピンキーによって荒らされないように保護されている。確かにあそこに戻 もういちど犯人の匂いを鼻にインプットすることはできるだろう。

しかし、ここまでくるのに、森を越え、山を越え、丸二日もかかったことを思うと、おい

どんの気持ちはめいってしまう。

もあればこれるじゃろう」 「いくら遠いといっても、同じピースランドの中じゃ。『草原の村』からなら、片道五時間 だがホェンホェンは、そんなおいどんの絶望感を吹き飛ばすようなことをいってのけた。

「五時間?」

かそのくらいの時間でたどり着いたはずじゃ」 「そうじゃ。わしは昔、いちどだけ『草原の村』のほうまで歩いていったことがあるが、 確

そ、それは本当ですか?」

「うむ。そこの川をたどっていけばそんなもんじゃ。あんたがたもそうやってきたんじゃな のかね?」

「いや、まあ、そんなところですが……。ははは」

まさらながら、 そんな距離を丸一日もかかってくるとは、よっぽど変なルートを通ってきたにちがいない。 おいどんは、自分の方向音痴を痛感した。

ノいくこうこういしば、舌は質色ででは、

てそんなにつらべばない

しなし、そうとれカイに、国は驚隼だ。帰りも果たし、もういちと仕直してくることだっ

おいどんに希望がわいてきた。

「うむ。じゃが、今日はもう、日暮れも近いな。どうしなさる?」 「わかりました。また出直してくることにします」

窓の外を見ると、すでにあたりは薄闇に包まれ始めていた。

いまからここを出発すると、いくら「草原の村」まで五時間といっても、森の中で夜をむ

かえてしまうことになるだろう。

「今夜はここに泊まっていったらどうかね?」

「しかし、それはあまりにももうしわけない」 おいどんが迷っていると、ベンベンが声をかけた。

「いや、かまわんさ。ねえ、おじさん」

「そうじゃな……。 そうなさるがよかろう」

「では、お言葉にあまえて・・・・・」

おいどんが横を見ると、ペルーもココンもうなずいていた。

容疑者の家に泊めてもらうというのも変なものだが、また野宿をして危険に身をさらすこ

とを考えると、この際、しかたがなかった。

「どう思う?」

深夜、ふたりきりになった客間で、おいどんはペルーに聞いてみた。ココンはすでに隣の

寝室で寝かせてある。

窓辺に立って、風に揺れる夜の竹林を見ていたペルーがいった。 金色パンダが死んでいたとなると、考えられるのはただひとつだね」

ここは、ペルーに与えられた寝室だった。

たのだった。 ココンを寝かしつけたあと、おいどんはパンダの証言をまとめるために、この部屋を訪れ

ロビーと同じく客室も広く、豪勢だった。

「だれかが金色パンダに変装して、ゴン吉の家に現れた……。そうだろう?」

「ああ。そして金色パンダに変装するとなると、それがいちばん簡単なのは、ここにいるパ

ンダたちだ」

使えば、すぐに金色パンダに変装できるからな」 うことも考えられるが、それはあまりにもバカげている。その点、パンダなら毛染め薬でも 「うん。オレもそう思っていた。ほかの動物が金色パンダのぬいぐるみをかぶっていたとい

「うん。オレはこういうふうに考えてみたんだ。三年前、ルンルンを殺したのよゴン片でつ

「だとすると、犯人はあのパンダのうちのだれかひとり……」



たんだとね。その復讐をはたすために、パンダのだれかが、ゴン吉を殺した・・・・・・

「そして、その動機がいちばん強いのは……」

実の娘を殺された恨みを晴らしたとしても不思議ではない」 「ホェンホェンだろう。彼は、ほかの動物を憎んでいるふしがあるからね。 みずからの手で、

「あたしはベンベンがくさいと思っているんだ」

「ああ。一見あたしたちに好意的に装ってはいるけど、どうも本心はちがうような気がする」といる。

んだ。なんか、心の底でたくらんでいるような気がしてね……」

「リンリンが偽証しているとすれば?」ここから『草原の村』まで行って帰ってこれるはずがない」 「うん。だが、いずれにしても、三人ともアリバイがある。一時から六時までの四時間では、

ら『草原の村』まで五時間でいけるとしても、殺人を犯して往復九時間で戻ってくるのは無 「だとしても、使える時間は、夜の九時から朝の六時までだ。たった九時間しかない。い

理だろう」

「三人の共犯ということも考えられるんじゃないかな?」

「それはないだろう。そんなことだったら、夕食に毒でも入れて、オレたちを殺しているは

りそうだな。できれば、当時捜査をしていたという保安官に会えればいいんだが……」 「とにかく、真犯人を突きとめるためには、三年前のルンルン殺しも捜査してみる必要があ

7 7 77

「とりあえず明日、帰りがけに、ルンルンが殺されたという『西の湖』に寄ってみよう」

「それがいいだろうね」

「じゃあ、今夜は遅いから、そろそろ部屋に戻るとするか」

おいどんは立ち上がった。

「おやすみ」

あいさつをしてペルーの部屋を出ると、廊下にリンリンが立っていた。

「リンリンさん、どうしてここに……?」

おいどんが不審な表情を向けると、リンリンはすまなそうに目を伏せた。

「すみません。おふたりの話を聞いてしまいました……」

「なぜ、そんなことを……」

「悪気はなかったんです。通りかかったら、話し声が聞こえたもので、つい……。ただ

ただ?」

「これだけはいっておきます。父やベンベンは決して犯人なんかじゃありませ

「そういいきれる根拠が、あなたにはあるのですか?」

おいどんが聞くと、 リンリンは顔をそむけてなにも答えなかった。

「リンリンさん……」

おいどんはいった。

「あなたはだれかをかばっているのじゃありませんか?」

だが、リンリンは無言のままだった。

い結果が出るかもしれない。しかしわたしはあくまでも真実を追求します。では、 「リンリンさん、犯人を捕まえるのが、わたしの仕事です。 もしかしたら、 あなたには おやすみ つら

なさい」

おいどんは、リンリンの脇を通り抜けて寝室へ向かった。

おいどんさん……」

リンリンがおいどんの背中から声をかけた。

「気をつけてくださいね……」

おいどんは寝室に入った。

「ありがとうございました。匂いを嗅ぎ直したら、また戻ってきます」翌朝早く、おいどん、ペルー、ココンの三人は出発の準備を整えた。

いどんは、ホェンホェン、リンリン、ベンベンの三人に向かってそう告げると、パンダ

の家をあとにした。

竹の葉が積もった川沿いの道はとても歩きやすく、散歩気分で歩くことができた。行きの ホェンホェンにいわれたとおり、おいどんたちは川に沿って南下していった。

つらい行程がうそのようだった。

けられるようになった。「北の竹林」が終わり、「迷いの森」に入ったのだ。 しばらく進むと、川辺の竹林は森に変わり、パンダ以外の動物たちの足跡もいくつか見受しばらく進むと、紫が

川の向こう岸もうっそうたる森である。その奥には、巨大な岩山がそびえ立っているのが 森に入ると間もなく、道が細くなり、川べりぎりぎりのところまで木々が迫ってきた。

見えた。昨日、さんざんな目にあった「魔の山」である。

さすがに歩きにくくなってきたが、それでも川に沿って歩いている限り、敵に襲われる心

配は少ないし、道に迷うこともない。おいどんたちは順調に歩を進めていった。

「くるときもこっちを通ってくればよかったね」

おいどんとペルーは、気軽に話しながら歩いた。先頭ではココンが軽快に飛び跳ねている。

「おい、ココン、あんまり先にいくんじゃないぞ」

おいどんの注意にも答えず、ココンはふたりを尻目に、どんどん先に進んでいった。

「うわーい!」

このあたりは、川が蛇行をくり返しているので、前方からココンの声が聞こえてきた。 おいどんのいる位置からは木にさえぎら

れて、ココンの姿は見えなかった。

何事かと思って川べりを曲がってみると、岸に、一艘のカヌーがつないであった。

ココンが中に乗りこんで、 おいどんたちに手を振っている。

「こら、なにやってるんだ、 ココン!」

おいどんがたしなめたが、ココンは意に介する様子はなかった。それどころか、

おいどん、これ に乗っていこ」

なんていってい る。

しちゃおうか」

、このあたりで川遊びをする動物でもいるのかねえ。おもしろそうだから、ちょっと拝借

「遊んでるひまはないんだ」

が、おいどんは、

ペルーものんきなことをいう。

と、いって、カヌーの中からココンを抱え上げた。

つまんないの」

不機嫌そうなココンの手を引っ張って、おいどんはカヌーから離れた。

本当は、カヌーの漕ぎ方を知らないだけだったのだが……。

そんなこんなで、一時間ほど歩いていくと、道がふたまたに分かれていた。 ひとつは川沿いの道、もうひとつは川から離れて、左の坂を登っていく道である。

「どっちにいけばいいのかな?」

「湖にいくんだったら、川に沿っていったほうがいいだろう」

おいどんは、

川沿いの道を選んだ。

そのまま進んでほどなく、ココンが感嘆の声を上げた。

前方の視界が急に開けて、そこに湖が広がっていたのである。

「『西の湖』だね」

真近で見る「西の湖」は、エメラルド色の湖面に太陽の光をキラキラと反射させて、じつ

に美しかった。

ここで血なまぐさい 殺人事件が起こったなんて、 とうてい信じられない。

湖 の両 側は切り立った崖になってい た。

右側 の崖 の上は「迷いの森」。 左側は 「魔の山」に通じる断崖である。 昨日は、 あの絶壁ででき

の上をハゲタカの目を盗 みながら通ってきたのだ。

「ルンルンが殺されてい たっていうのは、 どのあたりなんだろう?」

「あれじゃないか?」

「崖の下の岩の上って聞いてきたけどな・・・・・」

ペルーが指さす先に、 やぶ に囲まれて大きな岩が見えた。

ほ かにそれらしき岩は見当たらなかった。おそらくあの岩にまちがいないだろう。

水辺はずっとやぶが続いている。道なんかりかし、岩までどうやっていったらいいの かがわからなかった。

かあ るのだろうか。

いどんとペルーが思案しているとココンがふたりを呼んだ。

「こっち、歩けるよ!」

お

ココンの指さすほうを見ると、 水際の草むらの中に獣道があるのがわかぬすぎゃ つった。

いってみよう」

三人は獣道を歩き始める。

頭の上ではやぶ蚊がぶんぶん飛び回り、足元は水たまりだらけ。 道らしきものがあったのは最初だけで、あとは完全にやぶの中だった。 そこは、とうてい道と呼べるような代物ではなかったのである。

ところが十メートルも進まないうちに、三人はこの道を選んだことを後悔し始めた。

「こりゃたまらん」

人は前方の岩めざして進んでいく。 しかし、そうはいいながらも、いまさら戻るのはしゃくだから、草をかき分けながら、三

おや?」

おいどんのつま先に、 なにか硬いものがコツンと当たった。

「ちょっと待ってくれ」 「どうしたんだい?」

「ややつ、こ、これは!」 おいどんは身をかがめて、草におおわれた足元をまさぐった。

おいどんが拾い上げたものは、さびたライフルだった。

ライフルを見て、ペルーもおいどんと同じさけび声を上げた。

「まさか、ルンルン殺害に使われた凶器……?」

ふたりは顔を見合わせてうなずいた。

「とにかく、ここじゃなんだから、あの岩のところまで急ごう」

おいどんたちはペースを上げて岩に向かった。

「ふう・・・・・」

やぶを脱出して、岩によじ登ると、最初に出たのがため息だった。

さてと

「このさび具合から見て、一、二年くらい、あそこに捨てられてあったってかんじだな」 おいどんは、岩の上に座りこむと、さびたライフルをためつすがめつしてな がめた。

「するとやっぱり、ルンルンはこのライフルで……」

「うん。 おそうくね」

おいどんはうなずいてから、背後の崖を見上げた。

湖 であるライフルを下のやぶの中に投げ捨てた。犯人としては、証拠を隠滅するため、本当は まった、とも考えられるな。だけどそうかといって、あの崖の上からじゃ、下に降りてライ 「おそらく犯人は、あの崖の上から、ここにいたルンルンを撃ったのだろう。そして、凶器 の中に沈めてしまいたかったのかもしれない。でも、狙いがはずれてやぶの中に落ちてし



フルを拾いにくるのはいくらなんでも大変すぎる。それでそのままになってしまったんだろ

「でも、よくいままで見つからなかったもんだね」

とで犯人はライフルを探しにきたことがあったかもしれない。でも、やぶに埋もれて見つか 「あのやぶの中ではね。オレが見つけたのもほんの偶然だったから……。もしかしたら、

らなかった……。うん?」

「まだ、弾が残っているぞ……」「どうしたんだい?」

おいどんはライフルの中から数発の弾丸を取り出して、てのひらに乗せた。

それを見て驚きの声を上げたのはココンだった。

「どうしたんだ、ココン?」

「それ、ぼくも持ってるよ」

「えつ?」

ココンは首にぶら下げていた大きなお守り袋を開けると、中からキラキラ光る小さなもの

を取り出した。 「ほら」

「西の湖」

「ちょっと見せてくれ」

それは薬炭たった

おいどんはココンの手から薬莢をひったくるように奪うと、ライフルから取り出した弾丸

と比べてみた。

「まったく同じ薬萊だ……。ココン、これはどうしたんだい?」

「なんだって!」 「パパからもらったんだよ」

おいどんとペルーは同時に大声を上げた。

たのだ。 ココンの父親であるゴン吉は、このライフルから出てきた弾丸の薬萊と同じ薬萊を持って

ということは・・・・・」

このライフルはゴン吉のものではないのか? おいどんとペルーは顔を見合わせた。

そういえば、ゴン吉はかつて、射撃を趣味にしていたというではないか。それが、三年ほ だとすれば、 やはりゴン占こそルンルン殺害の犯人だったということになる。

ど前からプツリと射撃に手を出さなくなったという。

二年前といえば、 ルンルン殺害と時期的 にピタリと一致する。

それをきっ かけにして、ゴン吉が射撃から手を引いたのは、証拠隠滅のため、 ライフ ル を

ここに捨ててしまったからではないのか。

もちろん、それはあくまでもおいどんの推測である。 いまの時点で、ゴン吉こそルン ルン

殺害の犯人だと断定することはできない。

ゴン占がココンに渡した薬炭は、偶然、どこかで拾ったものかもしれないし、 だれか か

らもらったものかもしれない。

たとえ、この 薬莢がゴン吉のライフルで使用されたものだとしても、 それでルンル を撃

ち殺したと決めつけるわけにはいかないのだ。

ル のライフルを持っている動物だっているかもしれない。 ン殺害に使われたものかどうかでさえ、 確かに、このピースランドでライフルを所持している動物は多いとは思えないが、 まだ憶測の域を出ていない それに、 このライフ のだ。 ルが本当にルン 同じ型

(しかし……)

と、おいどんは思う。

殺し 昨 夜 、 の犯人だったと考えると、話はすっきりまとまるのだ。このライフルと薬莢は、 おいどんがペル ーに語った、 ゴン吉に対するパ ンダ の復讐説。 ゴン吉 ル それを

「なあ、ココン。これはいつ、パパからもらったんだい?」

**真つける重要な証拠品だった** 

おいどんは薬莢を指さしてココンに聞いた。

「ずいぶん前だよ。ママがいたころ。だいじに持ってなさいって、ぼくにくれたの」

(ココンの母親がいたころといえば、やはり三年近く前……)

「やっぱり、パパが金色パンダを殺したのかな……」 おいどんが考えにふけっていると、その横で、ココンがポツリといった。

- え?

おいどんとペルーが驚いて、ココンを見た。

「金色パンダのルン ルンって、この鉄砲で殺されたんでしょ。それだったら……」

おいどんは激しいショックを受けた。

その結果、自分の父親が殺人犯であるかもしれないという思いに至ったのだろう。 ココンもまた、昨日のホェンホェンの話を聞いて、自分なりに推理を組み立てていたのだ。

がら、ホェンホェンの話をココンに聞かせてしまったことが悔まれる。 ココンがそこまで考えているとは、おいどんはいままで思ってもみなかった。

ると、 おいどんは必死になぐさめの言葉を探さざるを得なかった。 ココンの胸のうちは、おいどんの想像以上につらいにちがいなかった。それを考え

ζ **)** や、 ココン。それはまだわからないぞ。同じ型のライフルなんて、いくらでもあるから

ね

「じゃあ、なんでパパは殺されたの?」

「いや、それはだな……」

おいどんが口ごもっていると、 ココンの毛がいきなりピーンと逆立った。 なにかに気づい

た気配で、後ろを振り返る。

「あっ、金色パンダだ!」

「えつ!」

おいどんとペル ーが驚いてココンの指さす方向を振り向いたその瞬間、 崖の上から巨大

な岩が三人めがけて落ちてきた。

うわあしつ!」

その瞬間、おいどんは確かに見た。

崖の上で、一瞬キラリと光った金色パンダの姿を!

あれは幻でも、目の錯覚でもない。

ほ んの一瞬ではあったが、 おいどんは金色パンダの姿を、自分の目で確かに見たのである。



しかし、いまはそれどころではなかった。

上煙をあげて落下してくる巨岩をよけるため、二人はいっせいに湖の中に飛びこんだ。

ドッボーン!

三つの水しぶきが上がった直後、ひときわ大きな水しぶきが湖面に舞い上がった。

巨岩もまた、湖に落下したのである。

湖面に波の渦が、打ち上げ花火のように広がっていく。

その後しばらくはなにも起こらなかった。

十秒、二十秒、三十秒……、と時間が経過していく。

やがて、湖面にぷかっと小さな頭が浮かんだ。

「ぷーつ!」

ココンである。

続いてペルーが、そして最後においどんの頭が浮かび上がった。

どうやら、みんな無事だったようだ。

はっとひと安心した瞬間、ココンの頭がぶくっと湖面に沈んだ。

「ココン!」

ココンは水面下で、両手両足をめちゃくちゃに動かしてもがいていた。 おいどんとペルーが同時にさけんで、ココンの頭が沈んだ方向へ泳いでいく。

「ココン、大丈夫か?」

それをおいとんかさっと救い上ける。

ケホン、ケホン」

おいどんに抱き上げられたココンは飲みこんだ水をしきりにはき出した。

「さあ、しっかりつかまって」

ココンを抱いたまま、おいどんは岸に向かって泳ぎ始めた。

ところがその瞬間、おいどんの背中に激痛が走った。

おいどんはすっかり忘れていたのだ。昨日、背中を痛めていたことを。

で、おいどんはココンとともに水の中に沈んでいった。 そんな状態で水泳のような全身運動をしたものだからたまらない。背骨がグキッ、と痛ん

「おいどん!」

まずゴコンから助けようとすると、おいどんがしがみついてくる。 ペルーがあわてて泳いでいくが、おいどんとココンのふたりを助けるのは容易ではない。

いどんを水上に持ち上げようとすると、ココンが引っ張る。

「あばばばば……」「ぶげげげげ……」

「ぐぼぼぼぼ……」

水中でくんずほぐれつしているうち、ペルーまで水を飲んでしまった。これでは、だれが

だれを助けていいのか、まったくわからない。

腹 の中にたらふく水を飲みこんだ三人は、どんどん湖の中に沈んでいく。

ぶくぶくぶくぶくぶくぶく……。

ここまできておきながら、三人そろって溺死してしまうのか。

おいどん、絶体絶命のピンチ!・

どんの身体が強い力によってズボッと水上に持ち上げられた。 薄れゆく意識 の中で、おいどんはココンの身体を必死で抱きしめた。と、 そのとき、 おい

「うげぼっ!」

水をはきながら、驚きの声を上げるおいどん。

いつの間にかおいどんの身体は、腕の中のココンとともに空中に浮かんでいた。

横を見ると、ペルーの身体も空中に浮かんでいる。

しかも、腮下の水面がみるみるうちに下へと遠ざかっていくではないか。

「な、なんだ、こりゃあ!」

うわあーつ!」 ふと上を見上げると、そこに不気味に曲がった巨大なくちばしがあった。 177

「たすけてくれーっ!」

ti

いどんたち三人は、

ハゲタカにつかみ上げられていたのである。

おいどんは、ハゲタカの足に首根っこをつかまれたまま、無我夢中で身体を揺さぶった。

腕の中では、ココンが「きゃーきゃーきゃー」とわめいている。

一難去ってまた一難とはこのことである。

溺死を逃れることができたとはいえ、 ハゲタカにつかまってしまっては少しも助かったこ

とにはならないではないか。

「おいおい、そんなに暴れるな。落っこちてしまうじゃないか」だが、ハゲタカの声は意外にもおだやかだった。

「そ、そんなこといったってぇ」

「人がせっかく助けてあげようっていうのに、こわがるんじゃない」

「助けてくれるだって?」

おいどんには、ハゲタカのいっている意味がわからなかった。

「そうよ」

ハゲタカは激しく羽ばたきすると、おいどんとペルーの身体をつかんだまま、崖の上に舞

い降りた。

「ふえーつ」

やっと地上に降ろされたおいどん、ペルー、ココンの三人は、解放感と脱力感で、その場

にへたりこんだ。

「あんた、昨日のハゲタカだろ」

まだ、警戒心は解いていない。ペルーが、目の前で翼を休めているハゲタカをにらみつけながらいった。

「そのとおり」

「昨日はあたしたちを襲っておきながら、今日は助けるって、どういうことなんだい」

「昨日はあんたたちが悪いんだぜ。おれたちのテリトリーに無断で入りこんできたんだから

「べつに悪気があったわけじゃ・・・・・」

れたくないってわけよ」 つには容赦はしねえ。おれたちにも生活っていうもんがあるんだからな。よそものに荒らさ「いいわけ無用。どんな理由があろうと、おれたちのテリトリーに無断で入りこんでくるや

「だが、今日はちがう。 あんたらがいたのは湖の上、いや、中っていったほうがい

じゃないか。ほっとくわけにはいかんだろう。だから助けたのさ」 わけじゃない。ただ、ちょっと散歩してただけでな。そしたらあんたらが、 、獲物を探してた

主いて利にしる。おれたちのテリトリー外だったわけだ。おれもべつに、

話を聞いてみれば、このハゲタカも悪いやつではなさそうである。 おいどんたちの警戒心もしだいに解けてきた。

「それにしても、なんで湖の中になんか飛びこんだんだい? まあ、 暑いのはわかるけど

「そうだ!」

「確かに金色パンダがいたのはこのへんだよな」 ハゲタカの言葉を聞いて、おいどんは立ち上がった。

といいながら、湖に面した崖っぷちのほうへかけていく。

「おい、あんたいま、金色パンダとかいったな」 いなく、金色パンダはここからおいどんたちめがけて岩をつき落としたのだ。 おいどんがひざまずいた地面には、岩を転がした跡がなまなましく残っていた。 の下をのぞきこむと、さっきまでおいどんたちが座っていた水辺の大岩が見える。

おいどんの後ろからハゲタカが声をかけた。

「ああ。それがなにか……」

「金色のパンダについてなら、めちゃくちゃくわしい男をおれは知ってるぜ」

「えつ!」

「この森の奥に住 んでいる元保安官のコアラでね。ちょっと変わり者だけど、 根はいい お つ

さんだぜ。なんなら、 おれがこれから案内してやろうか」

そのコアラこそ、リンリンがいっていた、ルンルン殺しを捜査していた保安官かもしれな

ە د ۱

「どうする、おいどん?」

ペルーがいった。金色パンダを追うか、コアラのところにいくか、聞いているのだ。

「コアラに会いにいこう。 いまから金色パンダを追っても、おそらく追いつかないだろう。

多くの手がかりをつかんでおきたいんだ。ハゲタカさん、 頼むよ」

それに、オレには金色パンダの正体は、だいたい目星がついているしね。

いまは、

「よおし、それなら、もういっちょ空中散歩を楽しむか」

翼を広げたハゲタカを見て、ペルーが微笑と

「なあに、ハハってことよ。ああ、それからおれの名はギョロっていうんだ。ギョロ目だか 「そういえば、まだ助けてもらったお礼をいってなかったね。あらためて感謝するよ」

ギョロは、大きな目をギョロッとさせて笑みを浮かべた。

らなし

## 第八章 おいどん、推理する

危険はないとわかってからの空の旅は爽快そのものだった。

雄大なパノラマを眼下に見下ろしながら、おいどんたち三人をつかんだハゲタカのギョロ雄大なパノラマを眼下に見下ろしながら、おいどんたち三人をつかんだハゲタカのギョロ

うわーい!」

は、「迷いの森」の上空を快適に進んでいく。

とココンが、おいどんの腕の中で大喜びしている。

ギョロは、三人をしっかりと両足で抱えながら、大きなカーブを描くと、ゆっくりと高度

を下げていった。

眼下の森の中に、小さな公園ほどの空き地が見えた。

ギョロは、周囲の木々をよけるようにして、そこへ舞い降りていった。

「ここだぜ」

おいどん、ペルー、ココンの三人は、ギョロの足から地面へ飛び降りた。

「よお、ギョロじゃねえか。そんなにお客さんを連れてどうしたんだい」 と突然、頭の上のほうからダミ声が聞こえてきた。





声のしたほうを見ると、木の枝に腰かけて酒を飲んでいる浴衣姿のコアラがいた。

「おっさん、あいかわらずだな」

ギョロはニヤリと笑って、コアラのいる木のほうへ歩いていった。

コアラというから、 おいどんは、 もっとかわいらしい顔を想像していたのだが、 予想は大

きくはずれた。

コアラだった。かわいらしいというより、むしろ、僧たらしいといったほうがいいくらいだ。 枝の上で酒瓶を片手にしているのは、コアラはコアラでもひねた目つきをした赤ら顔の老

「金色パンダのことで、こいつらがおっさんに話を聞きたいというんでね」

コアラに向かって、ギョロがいった。

「金色パンダ?」

その言葉を口にしたとき、 コアラの眉間にしわがよった。

「ああ。おっさんが昔、いつもおれに話してくれた金色パンダのことよ。あのころは、おれ

もよく捜査にかりだされたもんだったぜ」

だが、コアラの返事は意外にもつれなかった。

「そんなことはもう、忘れちまったね」

そういって、プイと顔をそむけると、ふたたび酒を飲み始める。

「なにいってんだ、おっさん。以前はしょっちゅう、そのことを話してたじゃないか。

なぜかコアラは金色パンダのことには触れたくない様子である。

ノンダを殺した犯人を必す見つけてみせるんだって」

昔の話だし

「そいつは困ったな……」

ギョロは自分がおいどんたちを連れてきてしまった手前、 困惑して頭をかいた。

「まあ、いいや。一応おれの友だちを紹介しとくぜ」

ギョロはおいどんたちをコアラに紹介した。

「で、この人がコアラのおっさん。いまは引退しちまったけど、昔はこの森の名保安官だっ

「はじめまして。で、お名前は?」 おいどんが聞くと、コアラは酒をあおりながら、めんどうくさそうにいった。

まったく無愛想な男である。「名前なんかねえよ。好きに呼んでくれていい」

「おい、ぼうず、おめえ、確かココンとかいってたな」 だが、そんな老コアラもなぜかココンにだけは興味を示したようだった。

うん

ココンの返事を確かめると、コアラは意味ありげにうなずいた。

「なにか、ココンのことで……?」

おいどんが探りを入れると、コアラはまた酒を飲みだした。

「いや、なんでもねえ。ただ、ちょっとな・・・・・」

「それよりもおっさん、さっきの話なんだけどさ……」

会話がとぎれてしまったので、なんとか間をもたせようと、ギョロが横合いから口を出

コアラはまた、渋い顔つきをした。

「金色パンダのことか。それならさっきもいったように、なにも話すことはないぜ」

「そう、つれないこといわずにさ。こいつらも遠くからわざわざやってきたんだ。話だけで

も聞いてやってくれよ」

「悪いが、お断りだね。おれはもうその話はしたくないんだ。帰ってくれない

コアラはあくまでもかたくなである。

その様子を見て、ついにたまりかねたようにペルーがいった。

「コアラのおっさん、あんたももとは保安官なんだろ。それだったら殺人事件の犯人探しに

協力してくれたっていいじゃないか」

「昔の殺人事件なんて、おれにはもう、どうでもいいことだ」 、昔の殺人事件じゃないよ。あたしたちが調べてるのは今の事件なんだ。 この子の父親が金

「なに、ゴン吉が殺されたって!」 コアラが持っていた酒瓶が地面に落ちて割れた。

色ノングに剝されたんたよ!」

そんなことは、だれもひとこともいっていないのに。 さすがに、ゴン吉殺害のニュースは、まだこのあたりには届いていなかったようだ。 しかし、なぜこのコアラは、ココンの父親がゴン占だということを知っていたのだろうか。

「それは本当か!」

枝から飛び降りたコアラは、ペルーに詰め寄った。

まさか・・・・・」 「ああ。それにさっきあたしたちも、金色パンダに殺されそうになった……」

「わかった。話を聞こうじゃないか」 コアラは信じられないといった様子で絶句したが、やがて言葉を続けた。

おいどんが瞳を輝かせて、横からコアラの手を握った。「それはありがたい!」 が、コアラはピシッとその手を払いのけた。

「気やすくさわんじゃねえ」

「は、はい。すみません……」

「まあ、ここじゃなんだから、おれんちへきな」

お いどんは肩をすばめながら、 コアラのあとについ てい った。

てきた。パンダの家ほどではないが、手入れもいき届 コアラについて森 の中を進んでいくと、前方に、南方の王宮を思わせる大きな建物が見え いた、 かなり豪華な建物だった。

おいどんがいうと、コアラはまた不機嫌そうな声を出した。あれがコアラさんの家ですか。立派なんですね」

「あんなのは、おれの家じゃねえ」

コアラは建物の脇を通り抜けると、 その裏手の木の下に建っている、ほったて小屋のよう

な小さな家に入っていった。

れの家はここだ」

なとこにゃ住めねえっていって、自分でつくったこのほったて小屋に、家族と別に住 「だから変わり者っていっただろ。本当はあのでっかい家がおっさんの家なんだけど、

おいどんの耳元でギョ 口がささやい た。

小屋の中は、 三畳ほどの汚い部屋がひと間しかなかった。家具と呼べるようなものはなに

上座であぐらをかきながら、コアラがいった。など、話を聞かせてもらおうか」

きできるスペースもなかった。

"たたったた。こグラーをいとん。ベルー、ココン、ギョロの五人が座ると、あとは、

身動

「ちょっと待ってください」

おいどんが、横に座ったココンに目をやった。

のこともあるし、そんな話をココンに聞かせるわけにはいかなかった。 これからおいどんがしゃべろうとしている話には、ゴン吉犯人説もふくまれている。 湖で

ココン、あたしと一緒に、外で遊ぼう」

おいどんの気持ちを察したペルーが立ち上がったが、ココンは首を横に振った。

「ぼく、ここにいる」

「おいどんたちには、大人の話があるんだ。だから……」

「そ、そんなことじゃないんだ。ココン、お願いだから、おとなしく外でペルーと遊んでて 「パパが金色パンダを殺したかもしれないってことでしょ。だったら、ぼくも聞く!」 ココンはきっぱりといいきった。うろたえたのは、むしろおいどんたちのほうだった。

くれないかし

「やだっ!」ぼくは本当のことが知りたいんだ!」

ペルーが抱き上げようとしても、ココンはてこでも動かない。

「わがままいわずに、ココン、いこ」

「やだ、やだ、やだ!」

ココンとおいどんたちのやりとりを見ていたコアラが横から口を出した。

「いいじゃねえか。この子にも聞かせてやれば」

「しかし、そうはいっても・・・・・」

必要はねえよ。本当のことを話して、現実を知らせてやったほうが、この子のためにもなる。 「もう、この子もある程度のことはわかってんだろう。それなら、いまさらかくしだてする

なあ、ぼうず」

「うん!」

ココンの返事を聞いて、コアラは微笑んだ。

「よし。それでは、おいどんとやら、あらためていう。話を聞かせてくれ」

「わかりました・・・・・」

コアラに説明していく。その中には、もちろん、ゴン吉犯人説もふくまれていた。 ついに、おいどんも折れて、話を始めた。いままでのいきさつ、自分の考えをこと細かに、

話がその件に至ったとき、ココンはおいどんの顔を見つめていった。

「やっぱり、パパが金色パンダを殺してたんだね

「新生まできる」に「のいまな」のトーノン・エロロボー

おいどんはいったが、ココンは口を真一文字に結んでなにも答えなかった。 話がすべて終わると、 コアラは感慨深げにうなずいてみせた。

「なるほどね……」

途中の反応から見て、このコアラが三年前の事件についてかなりくわしく調査していたの

は疑いようがなかった。

「で、おめえは、何者かが金色パンダに変装して、ゴン吉に復讐したと考えているんだな」 しかしコアラは、自分の意見はなにひとつ述べず、おいどんに質問した。

たくらんだ。これがオレの考えです」 「ええ。そして、真相を悟られるのをおそれた犯人は、『西の湖』で、オレたちを殺そうと

「さっき、あんたもそんなことをいっていたね」 そこまで考えたんなら、犯人の目星もついているんだろう」 コアラがいうと、横からペルーも口を出 した。

おいどんはうなずいた。

、ああ」

「で、だれなんだい、犯人は?」

ペルーが聞くと、おいどんはゆっくりといった。

「ベンベンです」

ベンベン?」

ペルーの問いかけに、おいどんはうなずいた。

どうしてわかったんだい?」

「『西の湖』に現れた金色パンダだよ」

おいどんはいった。

『西の湖』にいくとき、途中に分かれ道があったよね。あそこを左にいくと、崖の上に出る のにちがいない。金色パンダは、オレたちが、湖の岸へ向かうのを確かめてから、崖の上に にいくと、崖の上に金色パンダが現れた。おそらく、オレたちのあとをつけていたんだろう。 れかが変装しているものだと、オレは思っていた。そんな考えをいだきながら、『西の湖』へんぱっ 「前にもいったとおり、今回の金色パンダは、『北の竹林』にいる三人のパンダのうち、だ

登っていったんだ」

「というのは?」 「うん。だが、そのおかげでオレは、金色パンダの正体をつかむことができたんだ」 そうしておいて、崖の上からあたしたちに岩を落としたんだね」

ても無理だろう。となると、実行可能なのはただひとり……」 一考えてもみたまえ。あれだけの巨岩を落とすには、かなりの力が必要だ。老人や女ではと

「そうか。確かにベンベンしかいないね」

つは、オレたちをひきとめておいて、襲うチャンスを狙っていたんだろう」 「そう考えると、あの湿布薬もあやしいね。あれは、おいどんの鼻を効かなくするための罠なっている。 「それに、オレたちに、『北の竹林』に泊まっていけといったのもベンベンだ。おそらくや

だったんじゃないのかな」

りのところは、本人をとっちめてみるしかないだろう」 わけだから、どういうつもりで湿布薬を持ち歩いていたのかはわからない。まあ、 「たぶんね。ただ、ベンベンにしてみれば、オレたちがケガをすることは予測できなか そのあた った

「でも、ベンベンにはアリバイがあるよ」

「それについても、見当はついている。やつはカヌーを使ったのさ」

カヌー?」

きたにちがいない。川の流れは早い。地上をいくより、 「だけど、いくらなんでも四時間で往復するのは・・・・・」 「川の途中にあっただろう。犯行の帰り道、ベンベンは、あのカヌーを使って、川を下って かなり時間を短縮できるはずだ」

「夜中の一時まで、星を見ていたというのは、リンリンに偽証させたんだろう。だとすれば、

使えば、 夜の九時から、朝の六時まで、まるまる九時間は使える。行きはともかく、帰りにカヌーを 九時間で『北の竹林』 と『草原の村』を往復するのは不可能ではないと思う。

ラさん、どう思います?」

おいどんが意見を求めると、コアラはうなずいた。

だが、いまの推理だけじゃ、ベンベンを逮捕できるだけの決定的な証拠にはならねえぞ」 「それはわかってます。しかし現場に戻って、匂いを嗅ぎ直してくれば問題はないでしょ 「まあ、おめえのいうとおりだろうな。金色パンダの正体は、ベンベンにまちがいあるめえ。

2

するとコアラは、否定的な意見を口にした。

してくるのをおとなしく待っているほど、ばかじゃないと思うがね」 「そううまくいくかな。もし、ベンベンが犯人なら、おめえが『草原の村』で匂いを嗅ぎ直

「というと……」

「どっかに逃げちまうかもしれねえってことよ」

そうか!

おいどんは初めてその可能性に気づいて、立ち上がった。

「こうしちゃいられないぞ!」

あわてて家を出ていこうとするおいどん。

『北の竹林』にはおれがいって見張りをしててやるから、あんたは話を続けてな」 「まあ、あわてなさんな。あんたはまだ、コアラのおっさんとの話が残っているだろう。

それを、横で話を聞いていたギョロが押しとどめた。

「じゃ、いってくるぜ」

ギョロはVサインをつくって、家から飛び出していった。

ギョロを見送ったおいどんは、コアラに向き直った。

んです?」 「ところでコアラさん、あなたはどうして、三年前のルンルン事件から手を引いてしまった

「おめえにゃわからねえよ」 その話題になると、コアラは急にさみしげな表情をした。

「あなたにも、あの事件の犯人の目星はついていたんじゃ……」

「そうかもな……」

「やっぱり、ゴン吉さんが・・・・・?」

コアラは答えなかった。

知っているのなら教えてください。わたしの意見をさんざん聞いておいて、自分だけなに

もいわないというのは、フェアじゃないですよ」

「そうだよ、おじさん。ぼくに本当のことを教えてよ!」

おいどんだけではなく、ココンにも詰め寄られると、コアラはあきらめたようにため息を

もらした。

けておかなかったおれにも責任がある。おめえらに会わせたいひとがいるから、ついてきない 「このぼうずにかかっちゃかなわねえな。それに今回の事件は、三年前の事件をちゃんと片づ コアラは立ち上がると、重そうな足どりで家の外へ出ていった。

「どこへいくんです?」

だが、コアラはなにもいわずに歩いていく。おいどんたちは、しかたなく、そのあとにし

たがった。

「どこへいくの?」

ココンがおいどんに聞く。

「さあ……」

やがて、小さいが品のいい木造の家が、木蔭に見えてきた。おいどんたちの不審をよそに、コアラはどんどん森の奥へ進んでいった。

「ここは?」

内側からドアが見けられて。「はーい、どなた?」

「ユキさん、いるかい?」

はしとと言語したとに答えずに、こてうは家の戸をノックした。

「ママー」 内側からドアが開けられた。出てきたのは、上品なメスのキタキツネだった。 その声を耳にしたココンの毛が、電流に打たれたように逆立った。 ココンがさけんだ。

1

しばらくは、目の前に幻でも見ている様子だった。 キタキツネの婦人は、目を見開いて、ボーゼンとその場に立ちつくした。

「ココン!」 しかしやがて、顔をくしゃくしゃにゆがめると、ココンに走り寄った。

「ママー」

ココンも、母親に向かってかけ出していた。

が、突然、ココンの中でなにかがはじけた。

ココンの足が止まり、出かかっていた涙が止まった。

それどころか、抱きしめようとする母親の手を払いのけると、一歩後ろに飛びのいた。

「ココン……?」

その瞬間、悲しみに満ちたさけび声が、ココンの口をついて出た。両手のもっていきばを失った母親は、信じられない、といった表情で、 ココンを見つめた。

「どうしてぼくを捨てたんだ!」

ココン自身、思いもよらなかった言葉だった。

どうしてそんな言葉が出てしまったのだろう?

あれほど会いたかった母親なのに……。

のだった。三年前、自分を捨てて家を出ていった母親に対して、深いわだかまりを持ってい ただ、いざ母親を前にしてみると、素直にその胸に飛びこむことは、どうしてもできな

たことを、ココンは初めて知った。

ーモーションのように、地面にひざまずいた。 ココンのさけびを聞いた母親は、なにかに打たれたように肩をふるわせた。そして、スロ

「ごめんなさい……ココン……」

消え入るような声で、母親はいった。

してあげたらどうだし

「そうですか……。主人は亡くなりましたか……」 家の中で、おいどんから事情を聞いたココンの母親ユキは、

こことに長業の姿を見下ろしなから、歯をくいしばって、必死に涙をこらえていた。い

のココンには、それ以上のことはなにもできなかった……。

コンが、じっと床の一点を見つめていた。あれからココンは、 「ぼうず、おまえの母さんはな、ずっとおまえのことを心配してたんだぞ。いいかげん、許 静かに目を閉じた。横ではコ ひとことも口を聞いてい

いいんです。この子に許してもらおうとは思いません。すべてわたしが悪いんですから コアラがココンの頭に手をかけたが、ココンの表情は変わらなかった。

「どういうことです? 話してもらえませんか」

ユキは目を伏せると、静かに話し始めた。

「あれは、いまから三年ほど前のある夕方のことでした。その日、射撃を楽しみに森へ出か

けていた主人が真っ青な顔をして戻ってきたんです。いまにして思えば、それが、そもそも

の始まりでした……」

ユキの言葉に、おいどんはうなずいた。ココンも初めて顔を上げて、母親の話に耳を傾け

ていた。

ユキは話を続けた。

のときはそれ以上のことは、なにも教えてくれませんでした。ただ、出がけに持っていった 「主人は頭をかかえながら、こういいました。『とうとう、やってしまった』と。でも、そ

はずのライフルがないのが、わたしには気がかりでした」

「ゴン吉さんは、ライフルを持たずに帰ってきた?」

えてくれません。それどころか翌日、ほかに持っていた銃もすべて処分してしまったのです。 「ええ。ライフルはいつまでたっても出てきませんでした。どこにやったのか聞いても、

あんなに大好きだった射撃を、その日以来主人は、いっさいやらなくなりました」

おいどんは黙ってうなずいた。

「主人が毎晩うなされるようになったのもその日からです。そして次第にノイローゼ気味に

なっていったんです。やがて主人は、わけのわからないことを口走るようになりました」

「わけのわからないこと?」

「『金色の亡霊がおれを殺しにくる』というんです。わたしにはなんのことか、さっぱりわ

かりませんでした。そんなある日、アランさんがうちにたずねてきたんです」 おいどんが聞くと、ユキは不思議そうな表情をして、老コアラのほうを見た。

コアラは困ったような顔をして、ユキから視線をそらした。

りにもふつり合いな名前が照れくさいのにちがいなかった。 どうやら、アランというのが、このコアラの本名らしかった。しかしかれは、自分にあま

容疑者になっていることを知ったんです」 人に会わせてほしいといってきました。それを聞いて、初めてわたしは、主人が殺人事件の 「その当時、保安官だったアランさんは、金色パンダが殺された事件を調べているので、主

金色パンダのことは、あなたも知っていたんですか?」

多かった主人は、金色パンダの噂をよく耳にしていたようでした。そんなとき主人は、 も不機嫌になって帰ってくるんです。あんなパンダのどこがいいんだ、ただもの珍しいだけ。\*\*ザ 「ええ。そのころ主人が、よく話していましたから、射撃をしに森のほうへ出かけることの やないかって」

ゴン吉さんは、金色パンダの人気を妬んでいた?」

うでした。主人は、とてもプライドの高い性格でしたから……」 「はい。金色パンダが、宮殿のような屋敷に住んでいるらしい、というのも気に入らないよ

「なるほど」

ど、アランさんにいわれて、主人に対する疑惑が芽生えたのは確かです。アランでした。それに、主人とアランさんがどういう会話をしたのかもまったく知りま は たあと、わたしは主人に問いただしました。あの日、 「ただわたしは、 ないかと・・・・・」 金色パンダが殺された事件というのは、アランさんに聞くまで知りません あなたは金色パンダを殺してきたので アランさんが帰っ t ん。だけ

ユキはそこで、いったん口をつぐんだ。

ココンを見た。

ココンは黙って、ユキを見つめていた。

ユキは、深呼吸をしてから、話を続けた。

です。いつの間にかわたしたちは、大喧嘩をしていました。そして、感情がたかぶってきたでした。主人に対する疑惑が次から次へとこみ上げてきて、おさえることができなかったの わたしは、 「当然のことながら、主人は怒りました。おれを疑うのかって。でもわたしは、引きません つい、家を出るといってしまったのです」

感情的になっていたわたしには、とにかく家を出ることが第一でした。 「翌日、わたしは主人とココンを残して家を出ました。 ココンのことは気になりましたけど、 ……そうなんです。

えです……」 わたしは自分の感情だけにとらわれていて、ココンの気持ちを考えてあげることができな ったんです。母親として、失格ですよね。こんな母親を、ココンが許せないのは、 あたりま

ユキの言葉は、消え入るように小さくなっていった。

「そんなに自分を責めるんじゃない、ユキさん。あんたは、いつもココンのことばかり心配 話を聞いていたココンは、細かく視線をさまよわせた。心が揺れ動いているのがわか

コアラがユキの肩に手をかけた。していたじゃないか」

「家を出てから、ユキさんはどうしたんですか?」

おいどんが聞いた。

答えたのは、コアラだった。

「このひとはな、いくあてもなく、森の中を歩いていたんだ。そんなとき、おれと出会った。

そこでとりあえず、ここへ連れてきたってわけよ」

せんでした。そうしてここで暮らすようになったんです……」 「アランさんには本当に感謝しています。身を置ける場所を与えてもらったばかりか、何度 家へ帰れって説得していただいて……。だけど、わたしは意地でも帰るつもりはありま

「だけど、三日もしたら、あんたは帰るっていい始めたよな。ココンをひとりにしてはおけ

ないからって。ところが、帰るに帰れない事情ができちまった……」

「なにがあったんです?」

「葬式だよ、ユキさんのな・・・・・」

「葬式?」にせの葬式のことですか?」

が帰らなかったのは、そういう理由があったからなのさ」 まうのがオチだろう。どう考えても、いままでどおりの生活に戻れるわけがねえ。 キさんは、帰りたくても帰れなくなった。のこのこと帰っていこうものなら、幽霊にされち たくなかったんだろう。それで、ユキさんを死んだことにしてしまったんだ。そうなるとユ 「そうだ。ゴン吉というのは非常にプライドの高い男でな。妻に逃げられた男なんていわれ ユキさん

「そのあとは、ずっとここで?」

「ええ」

ユキはうなずいた。

その横から、コアラが口を出す。

おお れは知ってるぜ。あんたが何度か、 ココンに会いにいっていたことをな」

知ってらしたんですか?」

ユキは驚いて顔を上げた。

「ああ、夜中にあんたが『草原の村』のほうへ走っていくのを、何度か見たことがあるからな」

だけで……」 ユキはうつむい

一でも、ココンに直接会う勇気はありませんでしたわ。いつも、家の外から部屋をながめる

「なあ、ココンのぼうずよ」

コアラは腰をかがめて、ココンの目を真正面から見つめた。

なにおまえのことを思っていたかがよ。どうだ、もうそろそろ、母さんを許してやっちゃ」 「おまえもこれで少しはわかっただろう。母さんが、どんな思いで家を出ていったか、どん

りつけた。 ココンはしばらく、なにもいわずに立っていたが、やがておずおずと母親の胸に頭をこす

「ココン!」

「ママ……」 ユキがしっかりとその身体を抱きしめると、ココンは小さな声でつぶやいた。

その目からは大粒の涙が流れていた。おいどんが初めて見る、ココンの涙だった。

「その後、ゴン占さんとはいちども連絡をとらなかったんですか?」 ココンとユキの和解が一段落すると、おいどんは質問を再開した。

まココンは、 母親の横に、寄りそうように腰を下ろしていた。

「いえ、家を出て一年ほどたってから、 いちどだけ主人から手紙がきたことがありました」

ユキはいった。

「手紙? ゴン吉さんは、あなたがここにいることを知っていたんですか?」

「おれが教えたのさ」 コアラがいった。

「あなたが?」

た。おれは、あんたみてえに有能じゃねえから、凶器のライフルを発見することなんてでき がここで暮らすようになってからも、ゴン吉の家に通い続けて、やつがボロを出すのを待っ が、やつを捕まえるためには、決め手となる証拠がなかったんだ。そこでおれは、 なかったしな」 ああ。あのころおれは、ルンルンを殺したのはゴン占にまちがいねえとにらんでいた。だ ユキさん

コアラに有能といわれたおいどんは、

「いやあ

といって一頭をか

コアラはそれにはかまわず話を続けた。

「だけどゴン吉は、いつまでたってもボロを出さなかった。そこでおれは、やつにユキさん



やつはいちどたりともここにはこなかったんだ。そのかわり、手紙がきたってわけさ」 行を自白するかもしれねえって考えたんでな。だが、おれのそのもくろみは見事にはずれた。 の居場所を教えたわけよ。そうすれば、やつがここにすっとんできて、ユキさんにだけは犯

「手紙には、なんて書いてあったんです?」

おいどんが聞くと、ユキは静かに口を開いた。

「わたしに対する、主人からのお願いが書いてありました」

「お願い?」

えええ

どんなお願いです?」

「口で説明するよりも、手紙を読んでもらったほうがいいと思います」 そういってユキは、壁際の物入れタンスの引き出しから一通の封筒を取り出した。

「これです」

した。そこには、達筆で次のようにしたためられていた。 ユキから封筒を受け取ったおいどんは、はやる気持ちをおさえながら、 中の便箋を取り出

だってここに戻ってくるつもりはおそらくないだろう。私たちは、もう二度と会わないほう わたしにはいいわけの余地がない。いまでは、きみに対する謝罪の気持ちでいっぱいだ。 、ユキよ、きみは私をさぞかし恨んでいることだろうね。 自分の世間体のためだけに、きみを死者にしてしまったのだから、なんと思われようと、 しかし、いまさらあやまってみてもどうにもならないことは、私にもわかっている。きみ

だが、私には、どうしてもきみにいっておきたいことが残っている。

いいのだろうと思う。

それは、あの事件のことだ。

そう、金色パンダ殺害事件のことだよ。

いまさらきみにかくしだてしてもしかたのないことだ。正直に告白しよう。

金色パンダを殺したのは、私だ。

つい調子にのって、『西の湖』まで足を延ばしたのがいけなかったのかもしれない。 あ 湖を見下ろす崖の上から、空に向かって、一発目の弾を撃ったときだ。崖の下から女の声が の日、私はいつものように、森へ射撃の練習に出かけた。しかし、いまになって思えば、

が聞こえてきた。

の下を見下ろすと、水辺の岩の上に金色パンダが座っていた。

そして、私に向かってこういったのだ。

だれかと思ったら、人気落ち目のキタキツネさんじゃない。でも、こんなところで鉄砲撃

つのはやめてくださらない。うるさくて、昼寝もできやしない わ

そういうと、金色パンダは、私に背を向けて、岩の上に寝そべってしまった。

私の中で、金色パンダに対するい いようのない憎しみがふくれ上がってきた。

人気落ち目、人気落ち目・・・・・。

金色パンダは、私のいちばん気にしていることを口にしたのだ。

私 は衝動のおもむくまま、金色パンダに向かって発砲してい

気がつくと、岩の上で、背中から血を流した金色パンダが動かなくなっていた。

私はボーゼンとして、崖の上に立ちつぐした。

ラ イフルが、力の抜けた私の手から滑り落ちた。 ライフルはそのまま、 崖 の下のやぶ の中

に落ちていった。

その音で、私はやっと、自分のしたことの重大さに気がついたのだった。

あわてて周囲を見わたし、だれもいないのを確かめると、 地面に落ちていた薬炭を拾い、

足跡を消した。

私は一目散に森を抜けて、家にかけ戻った。 かし、崖下に落ちたライフルを拾いにいくだけの余裕は私には残っていなかった。

そのあとは、きみも知っているとおりだ。

されはしないだろうかということも心配だった。 きみが家を出ていったのはそんなときだ。世間体のためとはいえ、きみを死んだことにしやがて私はノイローゼ気味になり、金色パンダの幻覚さえ見るようになった。

家に帰ってくると、私は後悔の念におそわれ、毎晩のようにうなされた。ライフルが発見

て、にせの葬式まで出したのは、ノイローゼのせいもあったかもしれない

てしまった金色パンダにも、謝罪の気持ちでいっぱいだ。 きみには本当にすまないと思っている。そしていまでは、 自分の身勝手な思いこみで殺し

そう、私にはココンを育てるという使命が残っているからだ。 ずれ私は自首するつもりでいる。しかし、いまはまだ、その時期ではない。

いが、それがきみに対する私の唯一の願いだ」 だからそれまでは、私をそっとしておいてほしい。私の気持ちをわかってくれとはいわな ココンが一人前の大人に成長したとき、私はいさぎよく自首し、法の裁きを受けよう。 ココンが一人前の大人になるまでは、私がめんどうを見なければならないのだ。

手紙を読み終わったおいどんは、思わずツバを飲みこんだ。

「これは犯行の告白文じゃありませんか! 見てください」

おいどんは興奮した面持ちで、手紙をコアラに差し出した。

だが、コアラは平然といいはなった。

「おれはいい。それよりも、ココンに読ませてやりな」

「え、いいんですか?」

「かまわんさ。な、ユキさん」

「ええ」

ユキが手紙を渡すとココンは熱心に読み始めた。

「どうだ、ぼうず。そこに書かれていることが真実だ」

ココンが手紙を読み終わると、コアラがいった。

えている強さが、ココンの瞳にはこもっていた。ココンはうなずいた。だが、その目に悲しみの色は見えなかった。現実をしっかりと見す

「強くなったな、ぼうず」

コアラは満足そうに目を細めた。

それを見ていたおいどんが、不思議そうな顔でコアラに聞

「コアラさん、あなたはもしかして、この手紙の内容を?」

「ああ、知っているさ。とっくの昔に読ませてもらったからな」

「そうなんです……」

「なんですって!」

しょう」 れれば、ココンを引き取ることができる。そういう気持ちもなかったといえばうそになるで このことを自分ひとりの胸にしまっておくのは、わたしにはあまりにも重すぎたのです。 局わたしは、アランさんに見せることにしました。それに、アランさんが主人を捕まえてく うか……。この手紙をアランさんに見せれば、それは主人への裏切り行為になります。でも、 「この手紙が届いたとき、わたしはどうしようか迷いました。アランさんに見せるべきかど

「しかし、それならばどうして、ゴン吉を捕まえにいかなかったんです?」 おいどんはコアラに詰め寄った。

そのとたん、コアラは顔をしかめた。なにも答えなかった。

おいどんはもういちどたずねた。

「その手紙を読んじまったからだよ……」 「ねえ、なぜです? この手紙があれば、ゴン吉を捕まえる証拠になるじゃありませんか」

コアラは下を向いて、ボソリといった。

「え?」

n はずっと、ゴン吉を捕らえるための証拠を探すのにやっきになっていた。 だがな、 そ

の手紙を読んでおれは、ゴン吉を捕まえる気がなくなっちまったんだ……」

コアラはため息をついた。

「なぜです? ココンがいたからですか?」

「ちがうよ。おめえにゃ、わからねえか?」

「わかりませんね」

「確かにゴン吉はルンルンを殺したかもしれねえ。だけど問題はそんなことじゃねえんだ」

, ,

いったいコアラはなにをいいたいのだろう?

おいどんには、コアラのいっている意味がまるでわからなかった。

ン事件の捜査からは手を引いたし、保安官もやめた。むなしくなっちまったんだよ……」 「それだけいってもわからね えか。 ならしかたねえな。 とにかくおれ は それ ルンル

「いったい、なにが……」

おいどんは首をひねった。

この手紙は、コアラにどんな影響を与えたというのだろうか。

なにが、コアラをむなしくさせたというのだ。

おいどんには理解できなかった。

窓の外を見ると、ギョロがこちらにかけてくる。「北の竹林」での見張りはどうなったの

だろうか。

「おーいー

そのとき、家の外から声が聞こえてきた。

「どうしたんだ、ギョロ」

窓を開けておいどんが聞くと、ギョロは息せききって答えた。

たんだ!」 「どうしたもこうしたもねえよ。ベンベンとかいうパンダの野郎、 どっかに雲隠れしちま

「なにつ!」

ベンベンが行方不明!

おいどんは窓から飛び出して、ギョロを問い詰めた。

それは本当か?」

に聞いても、まるで知らねえっていうしよ。こいつはどっかにかくれやがったなと思って、 あたりを飛び回ってみたんだが、どこにも見あたらねえ。いくらおれでも、 「ああ。おれが『北の竹林』に着いたとき、ベンベンはもういなかったんだ。ほかのパンダ 森の中全部を調

べ回るのは無理だしな。それで一応、 おめえに知らせといたほうがいいかと思って、戻って

きたわけよ」

「そうか、ひと足先に逃げられたか……」

おいどんは舌打ちした。

「どうする? これから森の中を徹底捜索してみるか? なんだったら、 おれの仲間を総動

員させてもいいぜ」

ギョロが申し出た。

「頼めるか?」

「ああ。だが、日が暮れちまうとまずいな。 おれたちゃトリ目だからよ、 夜になると、 まる

つきり目が見えなくなっちまうんだ」

「それなら、急いだほうがいいな。ペルー、いこう!」

「ああ」

ペルーも表へ飛び出した。

だが、それに水をさしたのはコアラだった。

「待ちな」

おいどんが窓ごしに振り返ると、家の中からコアラはいった。

「ベンベンを探して、どうするんだ?」

「ベンベンは『草原の村』に……」

「それでおめえは気がすむのか?」「捕まえるにきまってるでしょう」

「なにがいいたいんです?」

いどんは撫然とした表情で、コアラの返事を待ったが、相手はなにも答えなかった。

「オレは警察官です。犯人を捕まえるのが、オレの仕事です」

「けっ、かっこいいこといってくれるよ。おれには絶対はけねえセリフだな」

コアラは額に片手をあてながらいった。

「それならおめえの好きなようにするがいいさ。けど、森の中をいくら探したってむだだぜ」

「どういうことです?」

「おめえも警察官なら、考えてみろや。ベンベンがどこにいくかってことをな

「おめえはパンダたちの前で、匂いを嗅ぎ直しに『草原の村』へ戻るっていったんだろ

「あっ、そうか!」 おいどんにも、コアラのいっている意味がわかった。

コアラはうなずいた。それにまちがいなかった。ベンベンの目的はただひとつ。現場に先

「ペルー、ギョロ、目的地変更だ」回りして、証拠の匂いを消すことだ。

あいよ」

『草原の村』だね」

「ああ、急がなければ……」

はやるおいどんに、ふたたびコアラが声をかけた。

「そんなに急ぐことはねえ」

「え?」

近くの森にでも潜んでいるにちがいねえ」 「昼間は人目もある。ベンベンが行動するのは夜になってからだろう。それまでは、どこか

「なるほど。しかし、ここにいてもしかたがない。オレたちは『草原の村』へ向かいます」

いまやおいどんは、はやる気持ちをおさえることはできなかった。

そうか……」

「コアラのおっさん、ユキさん、どうもありがとうございました。それじゃ」 そのとき、ココンが飛び出してきた。

「おいどん、ぼくもいく!」

「だめだ、ココン。今度ばかりは危険すぎる」

いけません、ココン。おいどんさんたちの邪魔になるでしょ」

「だいじょうぶだよ」

後ろからユキが、ココンを引きとめた。

「わかったよ、ママ。ぼく、ここで待ってる。でもおいどん、明日になったらいくからね」 ココンはユキとおいどんの顔を交互に見つめていたが、やがて、はっきりといった。

ああ、待ってるよ、ココン」

確 かにこの子は強くなった。 心の葛藤を乗り越えて、ひとまわり大きくなったんだと、 お

いどんは思った。

じゃあな

「しっかりつかまってな」

おいどんが、ココンに別れを告げているあいだに、ギョロは翼を広げていた。

「たのんだぜ」

ギョロの足につかまるおいどんとペルー。その背中からコアラが声をかけた。 いどんよ、これだけは忘れるなよ。いくら犯人をとっ捕まえたところで、それだけじゃ、

事件の解決にはならねえってことをな

だが、その言葉がおいどんの耳に届いたかどうかはわからない。 おいどんの姿は、すでに空中高く舞い上がっていた。

## 第九章 かくして、事件は・・・・・

「草原の村」は、 夜の静けさに包まれていた。

村 のはずれ、いまでは主のいなくなったゴン吉の家が、 月明かりにボウッと浮かび上がっ

ている。

ピンキーであった。

おいどんが旅立ってから丸三日。ピンキーは毎晩店を閉めたあと、 ゴン吉の家の見回りを

することを日課としているのだった。

(う~、やだなあ。おいどんはいつになったら帰ってくるのよ)

ピンキーは、夜空にこうこうと輝く満月を見上げて、おいどんを呪った。

をあずかる助手の、当然の務めとして、ピンキーが自主的に始めたのである。 べつに深夜の見回りは、おいどんに命じられてやっているわけでは ない。 お いどんの留守

がない。しかも、殺人事件のあった家である。 それでも昨夜までは、伊太郎が一緒に見回ってくれたから、まだよかった。 ところが今夜は、ピンキーひとりである。

とはいっても、かよわい女の子が夜更けにひとりで見回りするのだから、こわくないわけ

(まったく店長ったら、「もう慣れただろう」なんていって、先に帰っちゃうんだから。ど

うせ、いまごろは、家でお酒でも飲んでるんだわ)

ぶつぶつぶつ・・・・・。

その瞬間、ゴウッと強い風が吹き、森の木々をざわざわと揺らめかせる。 ピンキーは胸の中で文句をつぶやきながら、家の裏手に回った。

「ひつ!」

ピンキーは思わず首をすくめた。

「ホゥホゥホゥ」とフクロウの鳴く声が聞こえてくる。 風に吹かれて、巨大な生き物のようにざわめく夜の森ほどこわいものはない。奥からは、

どんのいないあいだに、だれかがこの家に忍びこんだりしたら大変でしょ! らなくて、だれが見回る!) (こんなことでこわがってちゃいけないわ。そうよ、わたしは刑事の助手なんだから。おい わたしが見回

ピンキーはガッツポーズをつくって、みずからを奮い立たせた。

そのとき前方で、

カタン

という音がした。

ゴン吉の書斎のあたりである。

だれ?」

ピンキーはささやくような小さな声で、闇に向かって声をかけてみた。

「だれか、いるの?」

もういちど聞いてみるが、返事はない。

「だれもいないよね。お願いだから、いないといって……」

自分のいっていることが、まったく理屈にあってないことなど、ピンキー自身、気づいて

いない。

中電灯は向けなかった。 ピンキーはおそるおそる、書斎のほうに近づいていった。なにかいるとこわいから、 | 喪か

前方はしーん、と静まり返っていた。

やがて、窓が見えてくる。ゴン吉殺害当時と同じく、窓ガラスは壊れたままだ。 ピンキーは、そーっと、窓から中をのぞいてみた。

暗くて、なにも見えない。

.

223

さっきの物音は、どうやら気のせいだったようだ。そうでなければ、風でなにかが倒れた

のだろう。

ピンキーは、ゆっくりと窓から離れた。

しかし、何者かが潜んでいる様子はなさそうだ。

そのとたん、ピンキーの口から大声が突いて出た。 ピンキーは、いくぶんほっとして、書斎の角を曲がった。

「た、たいへん!」

なかった。 壁の横で、真っ赤な炎をたてて、新聞紙が燃えていたからだ。だれかが放火したにちがい

ピンキーはあわててジャケットを脱ぐと、炎をたたき始めた。 バサバサバサッ!

「ふうーっ」 ほどなくして、火は消えた。壁に燃え移っていなかったのが幸いだった。

額の冷や汗をぬぐいながら、ピンキーは振り返った。

その瞬間、

ピンキーは棒立ちになった。

目の前に、見たこともない動物が立っていた。

金色の、パンダ!

「きゃーつ!」

ピンキーの悲鳴が夜空にとどろいた。

悲鳴に驚いた金色パンダは、猛然とピンキーに襲いかかってきた。

しかしピンキーは素早い。ひらりとパンダの手を逃れる。

パンダの手が宙をつかんだ。

「たすけて!」

ピンキーはさけぼうと思ったが、喉がひきつって声にならなかった。

一度目の襲撃をかわされた金色パンダは、怒りを全身に表しながら、ピンキーに迫って

きた。

「きゃつ!」

ピンキーは必死になって、二度目の襲撃もかわした。

そのままジャンプして、壊れた窓から書斎の中に飛びこんだ。 中に入ってしまってから、ピンキーは、

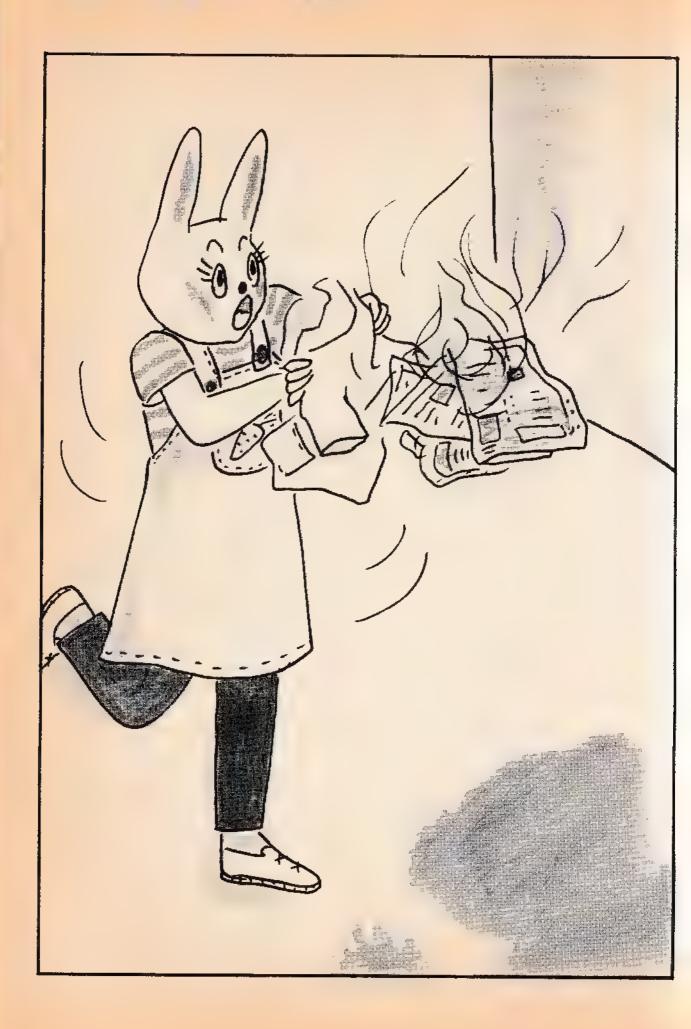

(しまった!)

と思った。

なんで、こんな逃げ場のない、しかも真っ暗な場所に飛びこんでしまったのだろう。

これでは、相手の思うつぼではないか。

ガシャンと大きな音をたてて、金色パンダも中に入ってきた。

その巨体に窓から差しこんでいた月明かりがさえぎられ、書斎の中はほとんどなにも見え

ない状態になった。

ピンキーは手探りで、廊下へ通じるドアを探した。

(あった!)

右手がドアのノブに触れたとき、ピンキーは全身が押しつぶされるような威圧感を感じた。

月明かりを背中に受けて、金色パンダがすぐ間近に迫っていた。

(神さま!)

ピンキーは、ノブをひねりながら、思いっきり強く、ドアを押した。

が、ドアは開かなかった。

<u>!</u>

ピンキーは思い出した。このドアが内開きだったことを……。

しかし、目の前に金色パンダがいては、ドアを内側に引くことはできない。

金色パンダは、ピンキーの身体をドアに押しつけるようにして全身をあずけてきた。

ピンキーの小さな身体が、金色パンダに押しつぶされる。

ムギュッー

頰にパンダの体毛がこすれて、くすぐったかった。

混じって、なつかしい声が聞こえてきた。 ピンキーの背後にあるドアが、向こう側から激しくたたかれる音が響いてきた。その音に

「開かないぞ、体当たりするんだ!」

おいどんの声だった。

(おいどんが助けにきてくれたんだわ)

ピンキーは思った。

しかし、いまのピンキーは、逃げることはおろか、身動きすることさえできなかった。

(どうして、いまごろになって助けにくるのよ。助けにくるなら、どうして、もっと早くき

てくれなかったのよ。……ばか)

金色パンダの両手が、ピンキーの首にかけられた。

太い指が、ピンキーの喉にぐっと、くいこんでくる。

(もう、だめだ!)

そう思ったとき、どこかで女の声が聞こえたような気がした。

「やめて!」

同時にパンダの身体がピンキーから離れ、全身が急に楽になった。とたんに、ピンキーの喉にかけられていたパンダの指が解かれていく。

「いまだ!」

ピンキーは、パンダの身体とドアの透き間からスルリと抜け出した。 次の瞬間、パアーンと、ものすごい音をたてて、ピンキーの真横でドアが開いた。

部屋がパッと明るくなる。

周囲に、おいどんの声が響きわたった。

ベンベン、 逮捕する!

ピンキーの目の前においどんが立っていた。

「おいどん」

ピンキーは夢中でおいどんに抱きついた。 いまほど、 おいどんが頼もしく思えたことはな

「ピンキー!」

ピンキーを抱きとめながら、おいどんもさけんだ。

「ピンキー、どうしてこんなところにいるんだ?」 が、ふと我にかえると、おいどんは不思議そうな顔でピンキーの顔をのぞきこんでいた。

えつ・」

ピンキーは、腕の中から顔を上げると、おいどんをまじまじと見つめた。

「助けにきてくれたんじゃなかったの?」

「助けにきた?だれを?」

パシーン!

いきなりピンキーが、おいどんの頰を思いっきりひっぱたいた。

「な、なにをするんだよ……」

ア然としているおいどんに向かって、ピンキーはまくしたてた。

だに現場を荒らされちゃいけないと思って、見回りをしてたのに! 「わたしがこんなめにあったのは、だれのせいだと思ってんのよ! おいどんがいない

ったぞ……」 「そ、そんなこといったって、オレはピンキーがここにいるなんてこと、ぜんぜん知らなか

「う〜」

「ちょっと、痴話喧嘩してる場合じゃないでしょ」
「おいどんとピンキーがにらみ合っていると、ドアの後ろからペルーが姿を現した。

「だれ、このひと!」

「こんなきれいな女、どこから連れてきたのよ!」ペルーの顔を見て、またピンキーがくってかかった。

「い、いや、旅の途中でちょっとな……」

「ちょっとですってえ」

「だから、その、さ……」

今度は、ギョロが現れた。「おい、なにをやってるんだ」

、あ、そうだ!」

おいどんはやっと、本来自分がすべきことを思い出した。

ピンキーは依然として突っかかってくる。「ちょっと話をそらさないでよ!」

「いまはそれどころじゃないんだ、ピンキー」

あ!」

ピンキーもようやく、事の重大さに気づいたようだ。冷静になって、部屋を見回してみる。 部屋の中央に、二匹のパンダが立っていた。

一匹は金色パンダ、そしてもう一匹は普通のメスパンダ。

「やはりきみが金色パンダだったんだな、ベンベン」 お いどんはせきばらいをしてから、金色バンダに歩み寄った。

「ああ、そのとおりだ」

金色パンダ----いや、正確には、全身の毛を金色に染めたベンベンは、意外に晴れやかな

表情で、おいどんに両手を差し出した。

「なかなか往生際はいいんだな」

ベンベンの両手に手錠のかけられる音が部屋中に響きわたった。

おいどんは、もう一匹のパンダに向き直った。

「リンリンさん、どうしてあなたがここに?」

それは、ベンベンの婚約者リンリンだった。彼女は目を伏せたまま、おいどんの問いに答

えた

ハゲタカのギョロさんという方がみえて……」 「ベンベンのことが心配だったんです。早朝以降、姿が見えなくなったし、それに昼ごろ、

「そうだったな」

横からギョロが口を出した。

「おれが、ベンベンはどこにいると、さんざんあんたに問い詰めたもんな」

リンリンはうなずいた。

「それで、もしかしてここにきているのではないかと思って……」

「わたしを助けてくれたのは、あなただったのね」

そういったのはピンキーだった。

「どういうことだ、ピンキー?」

「わたしが、この金色パンダに殺されそうになったとき、 後ろから声をかけて止めてくれた

のよ。ありがとう、リンリンさん――だったわよね」

ピンキーはリンリンの両手を握りしめた。

落着だ。さあ、ベンベン、これから署にいって、くわしい話を聞かせてもらうよ 「そうだったのか。オレからも礼をいわせてもらうよ、リンリンさん。とにかくこれで、 件

おいどんは、ベンベンの脇を抱えてドアのほうに歩き出した。

が、そのときにピンキーが強い口調でおいどんを呼びとめた。

「ちょっと待ってよ、おいどん」

「ん?」

「事件は解決したかもしれないけど、まだ大切なことが残ってるでしょ」

「なんだ、ピンキー」

「このひとのことよ」

ピンキーは、ペルーを指さした。

「だ、だから、それは……」 おいどんにとって、いちばんニガ手な問題が再燃してしまった。しかも、よせばいいのに

ペルーがピンキーの前におどり出てきた。

「このひととはどういう関係なの!」

「あんたこそなんなんだい?。いきなりおいどんに抱きついたりして」

「あたしはれっきとしたおいどんの助手よ。おいどんとは、この村でずっと行動をともにし

てきたんですからね

「むう~、生意気な女ねぇ~」「あんたみたいな小娘が助手ねぇ。おいどんもさぞかし迷惑だろうね」

ピンキーがペルーをにらみつける。そんなピンキーをペルーがことさら挑発したからた

まらない。

「へえ、小娘かと思っていたら、威勢だけは一人前だね」

「なんですってぇ! 許さない、もう許さないわよ!」

「ほお、やろうっていうのかい?」

「お、おい待て、ふたりともやめろ!」

「どいてよ、おいどん。あたし、この女だけは許せないの」 おいどんがあわてて止めに入るが、ふたりがおとなしくいうことを聞くはずがない。

「やれるものなら、やってごらん」

うううく」

ついに、ピンキーがペルーに飛びかかった。

ヒラリとよけるペル 10

ふたたびピンキーが飛びかかる。

そのくり返しが延々と続けられる。またもやよけるペルー。

おかげで、もう部屋はメチャクチャ。壁はみるみる傷だらけになっていく。

「やめろ、やめろ、やめろ~!」

その様子を、ベンベン、リンリン、そしてギョロの三人はア然と見つめていた。 おいどんは必死にふたりを捕まえようとするが、スピードではまったくかなわない。

翌日、おいどんはピンキーとペルーにひっかかれて傷だらけになった顔で、ベンベンの取

り調べをおこなった。 警察署といっても、 おいどんの住居兼事務所のことである。

この村には、警察官がおいどんしかいないため、 彼の家が警察署の役割もはたしているの



だった。

金色の毛染め薬を洗い落とし、 普通の白黒パンダに戻ったベンベンは、 サバサバとした表

情で犯行を自供した。

その内容は、ほとんどおいどんの推理どおりだった。

「ルンルンのかたきを討つため、ゴン吉を殺したんだ」

と、ベンベンはいった。

「そしてあの日、金色パンダに変装してゴン吉さんの家に忍びこみ、凶行におよんだとい集をおこない、ゴン吉がルンルン殺しの真犯人であることを突きとめたということだった 旅芸人をしているベンベンは、仕事がら、各地を歩き回ることが多い。 その道中で情報収

おいどんの問いにベンベンはうなずいた。

わけか?」

理どおりだった。このときは、 リバイの偽証を頼んだのである。帰りにカヌーを使って時間を短縮したのも、 ので、少し離れた森の中に置いたということだった。そのあとベンベンは、 ただ、そのことは、婚約者のリンリンにだけは打ち明けたという。 あまり「北の竹林」の近くにカヌーを止めるとあやしま そして、 もっぱら妨害工 リンリン おいどん の推

「おれがいちばんおそれたのは、匂いから犯行がばれないかということだった」

作に専念したという。

ばならないと思った。そこでおれは、最初、川沿いの道を歩いていって待ち伏せしようと思 ったんだが、いつまでたっても、あんたたちはこなかった」 「そうだ。とにかく、あんたたちが『北の竹林』にたどり着く前に、湿布薬を塗らせ 「それで、オレの鼻を効かなくするため、あの湿布薬をよこしたんだな」 と、ベンベンはいった。

たのである。それは当然のことだろう。しかし、おいどんたちは迷いに迷って、まったく逆 の方向から「北の竹林」に向かっていた。それがベンベンの読みを狂わせていたとは皮肉な のだった。 ベンベンにすれば、最短のルートで、おいどんたちが「北の竹林」にくるものと思ってい

治してくれさえした」 の行程さえわかれば、途中に罠をしかけることだって不可能じゃないから あんたたちと会うことができたってわけさ。そして、すかさず湿布薬を渡したんだし 「すると、あのとききみは幸運だったのかな。罠をかけずにすんだばかりか、オレのケガを 「そこでおれは方針を変えて、『魔の山』方面を警戒することにしたんだ。 「ケガをしていなかったら、させればいい。そのくらいのことは考えていたさ。あんたたち しかし、オレがあそこでケガをするなんてことは、きみには予測できなかったはずだが」 すると案の定、

「そうだな。罪を重ねるどころか、ひとだすけをしてしまったわけだから」

ないようにするほうが得策だと思うけどね う意味があったんだ? 「そのあとできみは、オレたちをわざわざ『北の竹林』に案内してくれたね。 犯人のきみにとっては、 むしろ、オレたちを『北の竹林』に近づけ あれ

すでに湿布薬は塗ってあったから匂いを嗅がれる心配はないし、あんたたちの捜査がどれ ただろう。それならば、こっちからふところに引きこんでしまったほうがい らい進 「あんたたちはあそこまできていたんだ。 んでいるか、知りたくもあったし ね いくら邪魔をしても 北 の竹林』に いと思ったのさ。 はたどり着

心境の変化なんだ?」 竹林』についてからは、 「最初に会ったとき、きみは金色パ ホェンホェンにそのことを話すよう勧めていた。あれは、どういう ンダのことを語りたがらなかったね。 ところが、 北

の了解をとるまでは、 おれは、 ホェンホェンは、ずっとあのことをかくしたがっていたんだ。 三年前の事件については、 話すわけにはいかなかったのさ」 あんたたちに知られてもかまわ だから、 な 1/2 と思 つって ホ

6 3 「なるほど……」 から 尋問を続けてい この男は、本当はとても心のやさしい持ち主なのではないだろうか。犯罪者にはちが 表面的に悪党ぶっているだけなのだ。 るうち、おいどんは不思議なことに、ベンベンに好意をいだき始 めて

「では、オレたちにわざわざ泊まっていけといったのは? あのときもずいぶん、

お

いどんは質問を続けた。

だと思ったけ 親切な男

けだからな。あの日、あんたは『草原の村』に戻って、匂いを嗅ぎ直してくる決心をした。 尾行するのもいやだったからね」 おれとしては、それを阻止するための準備もあったし、日暮れのあの時間からあんたたちを 「それはありがたいね。だが、本心はその逆だ。おれはあんたたちを足止めさせたかっただ

それで、オレたちの出発を翌日に延ばさせたわけか」

そして、あんたたちが『西の湖』にいるのを見届けて、崖の上から岩を落としたってわけ 「そうだ。翌日――つまり昨日だな。おれは、あんたたちが出発するとすぐにあとを追った。

けどね。で、そのあとはどうしたんだ?」 「あの事件については、オレも恨んでいるよ。それまでは、ずいぶんと親切にしてもらった

れていたよ。 ツネの家が村はずれにあるといっても、昼間じゃひとめもあるからね。裏の森にずっとかく くちゃいけないと思ったんだ。ところが行動は夜にならなければ起こせない。 あんたたちが湖から浮かび上がったのは見てたからね、一刻も早く『草原の村』にい もっともそのあいだ、いつあんたたちが現れるか、びくびくしてたんだぜ。昼 いくらキタ かな

間のうちにあんたが戻ってきて、現場の匂いを嗅がれては元も子もないからね」

「そのときはどうするつもりだったんだ?」

「その場合はしかたがない。昼間でも行動を起こすしかなかっただろうね

「その行動っていうのは、放火することか?」

「そうだ。匂いを消すのには、火で燃やしてしまうのがいちばんいい」

「なるほどね。 しかし、それも不成功に終わったわけだ」

「そう。あのウサギのおかげでね。 せっかく夜まで待って、火をつけたというのに、

で消されてしまったんだから、おれも腹が立ったよ。うっかり、あのウサギを殺してしまう

ところだった」

「で、そこにリンリンが現れたというわけだ」

「ああ。リンリンの声を聞 いて、おれは我にかえった。リンリンには感謝しているよ。

よけ

いな殺人を犯さずにすんだからな」

「それで全部だね」

「ああ」

「わかった。ただひとつだけ聞きたいことがあるんだ」

「なんだ?」

「『魔の山』で初めて出会ったとき、なぜきみはココンを助けたんだ? オレの仲間がひと

りでも減れば、きみには好都合だったろうに」 「さあ、なぜだろうね。自分でもわからないんだ。ただ、とっさに手が出ていた。それだけ

しかいえないね」

「そうか……。きみも根っからの悪いやつではなさそうだな。ただ、金色パンダに変装した ベンベンは、口元にうっすらとさみしげな笑みを浮かべながらいった。

ときだけ、凶悪犯になるようだ」

そういって、おいどんは取り調べ室を出た。

これで事件も終わりだ。

そう思って、壁に寄りかかって目を閉じた。

が、おいどんに安らぎは、ほんのわずかしか与えられなかった。

玄関のドアが激しくたたかれたのである。

「おいどん、おいどん、おいどん!」

ドアを開けると、ピンキーが立っていた。

「やあ、ピンキーか」

「やあ、じゃないわよ、おいどん。大変なんだから!」

「リンリンが自殺したのよ!」 「もうピンキーの大変は聞きあきたよ。いったいなにがあったんだい?」

「なにつ!それは本当か?」

リンリンが自殺した。

それはいったいどういうことなのだろう?

思ってもみなかった展開に、おいどんは動揺した。

これが遺書よ 「さっき、『草原の村』の旅館で、リンリンが手首を切って死んでいるのが発見されたわ。

封書は、おいどん宛になっていた。ピンキーは一通の封書をおいどんに差し出した。

「これは……」

遺書に目を通したおいどんの顔色が変わった。

それには、次のようにしたためられていたのである。

放火しようとしたのも、わたしの匂いを消すためなのです。 「キタキツネのゴン吉さんを殺したのはわたしです。ベンベンではありません。 ベンベンは、わたしをかばっているだけです。金色パンダに変装して、ゴン吉さんの家に

これは、いったいどういうことなんだ……」

いどんは、ボーゼンとした表情のまま取り調べ室に戻った。

ベンベンは、まだそこにいた。

おいどんはいった。

「リンリンが自殺したよ……」

ベンベンは目を見開いたまま、動かなくなった。

ベンベンは、おずおずと遺書を開いて読み始めた。

無言のままおいどんは、遺書をベンベンの前の机に投げ出した。

やがて、机につっぷして肩をふるわせ始めた……。

「ベンベン、本当のことを話してもらいたい」

リンリン

ベンベンの心が落ち着いてきたのをみはからって、おいどんは 63 つた。

さっき聞いたベンベンの供述は、いまではなんの意味もなくなってしまった。 おいどん

は、真実を知りたかった。

「わかった……」

ベンベンは先ほどとはちがって、悲しみに満ちた表情で話し始めた。

「本当のことを話そう。いままでおれたちは、双子のパンダのうち、殺されたルンルンが金

色パンダだといってきた。しかし、それは逆だったんだ」

な、なんだって!」

おいどんは思わず大声を上げた。

「では、本当はリンリンが金色パンダだったというのか?」

ああ.....

になるではない

か。

リンリンが金色パンダだった。だとすると、いままでの推理は前提からくつがえされること おいどんの頭の中で、考えがめまぐるしく入り乱れた。ルンルンが金色パンダではなく、

「三年半前、『北の竹林』にやってきて騒がれた金色パンダは、じつはリンリンだったんだ」 と、ベンベンは話し始めた。

「しかし、双子で顔かたちがそっくりだったリンリンとルンルンは、ときどきふざけて、人

するよう命じたんだ」 されたのはあくまでも金色パンダということにして、リンリンには普通の白黒パンダの姿を しも、ルンルンが殺されたあとで、本物の金色パンダ、つまりリンリンがのこのこと歩き回 ていたように、おれたちパンダ、とくに金色パンダはほかの動物たちから始まれてい っていたら、ふたたび何者かに狙われるかもしれない。それをおそれたホェンホェンは、殺 「では、ゴン吉が殺したのは、金色パンダではなかったと……」 「そうだ。あれは、金色パンダに変装したルンルンだったんだ。だが、ホェンホェンがい

れ替わって出歩くことがあったんだ。ルンルンがゴン占に殺されたのも、そんなときだった」

「それ以来、ずっとリンリンは?」

「ああ。毎朝、全身に白と黒の毛染め薬を塗って、金色パンダであることをかくしとおして

けだな」 「そうだったのか……。では、ゴン占さんを殺したときは、本来の姿に戻っていたというわ

「そうだ」

「事件のことをくわしく話してくれないか」

「ああ・・・・・」

ベンベンは静かにうなずいてから、ゴン吉殺害事件の真相を話し始めた。

いう思いもあっただろう。彼女は一日も早く犯人が逮捕されることを願った。それが、ルンは心底悲しんだものだ。彼女にしてみれば、ルンルンは自分の身代わりになって殺されたと ルンに対するせめてもの供養だったからだ。 リンリンとルンルンは、本当に仲のいい姉妹だった。ルンルンが殺されたとき、リン リン

そのとき、 しかし、事件は迷宮入りとなり、ルンルンを殺した犯人は、結局、見つからなかった。 リンリンは決心したのだ。犯人を自分の手で見つけだしてみせると。

わかった。 リンリンは、その決心をおれに打ち明けてくれた。おれには、彼女の思いが痛いほどよく おれは、犯人探しに協力することを彼女に誓った。

その結果、 いうことが、ほぼはっきりした。半年前のことだ。 『草原の村』に住む、キタキツネのゴン吉という男が、 旅芸人という職業を利用して、情報収集に務めたのは、 さっきもいったとおりだ。 ルンルン殺しの犯人だと

分の罪を認め、自首してくれれば、それでよかったのだ。 だが、おれたちはべつに、ゴン吉に復讐しようなどと考えていたわけではない。彼が自

吉に書いて送った。自分の殺した金色パンダの亡霊から脅迫状を受け取れば、彼もおびえて 自首するだろうと思ったのだ。 そこでおれたちは金色パンダの署名で、おまえが犯人だ、という意味の脅迫状を、

しかし、 いつまで待っても、 なにも起こらなかった。ゴン吉が自首して出たという話も聞

しかたなく、おれたちは、第二の手段を考えた。かない。おれたちはしだいにいらだってきた。

自首を迫る。そこまですれば、いくらゴン吉でも自分の罪を認めるだろうと、おれたちは考 リンリンが本来の金色パンダの姿に戻ってゴン吉の家へおもむき、恐怖心を与えたうえで、 手紙でだめなら、直接ゴン吉に会うしかない、というのが、ふたりの達した結論だった。

れになんの相談もなく、ひとりで計画を実行に移してしまったのだ。 その計画では、おれも同行して、ゴン吉の反応を見る予定だった。しかしリンリンは、 お

あの日が初めてだった。 それが五日前の夜の出来事だ。彼女が、おれに相談せず、ひとりでことを起こしたのは、

づいたのは、十時を回ったころだった。彼女の姿が、どこにも見当たらないのに気づいたお れは、あわてて『草原の村』に向かった。庭に、白と黒の毛染め薬を流した跡が残っていた ので彼女がなにをしようとしているかは明らかだった。 いずれにせよ彼女は、夜の九時過ぎ、ひとりで『北の竹林』を出た。おれがそのことに気 彼女は、よほど思いつめていたのだろう。おれに迷惑をかけたくなかったのかもしれない。

彼女は、ゴン吉を殺したあとだったのだ。 しかし、 『草原の村』の近くで、おれが彼女と出会ったときは、もう手遅れだった。

だが、これだけは彼女の名誉のためにいっておくが、彼女は決して、故意にゴン旨を殺し

たのではない。

ナイフを取り出し、逆にリンリンに襲いかかってきたというのだ。 リンがいくら説得しようとしてもそれどころではなかった。あげくのはてにゴン吉は、登山 やったことではない。彼女の目的はあくまでも、ゴン吉に罪を認めさせることだったのだ。 しそれも、ゴン吉をおびえさせる効果を考えてのことで、べつに襲おうという意図があって 彼女が、金色パンダに戻り、ゴン吉の家の窓を割って、中に侵入したのは事実だ。 だが、部屋に入ってきたリンリンを見て、ゴン吉は完全に逆上してしまったそうだ。

浮かんでいたので利用させてもらった。そして、あの夜は、 に星を見ていたことにしてアリバイをつくり上げたのだ。 リンリンはあわてて家を飛び出し、そのまま『草原の村』から逃げてきたということだった。 リンリンから話を聞いたおれは、彼女を『北の竹林』へ連れ帰った。途中、川にカヌーが ふたりはもみあいになり、気がつくと、ゴン占の胸にナイフが突き刺さってい リンリンは一時までおれと一緒 驚

その後のおれの行動についてはさっき話したとおりだ。

むとき、後ろからだれかに声をかけられたような気がするといっていたことだ。 金色パンダがだれかに目撃されたとすれば、捜査をまどわす必要があった。いざと ひとつだけ気がかりだったのは、リンリンが、ゴン吉の家を出て、裏の森に逃げこ

なかったのだ」 ンがゴン占を殺すことはなかっただろう。それを思うと、おれはリンリンをかばわざるをえ あんたたちを妨害した。あの夜、もしも最初からおれが一緒についていっていれば、リンリ いうときには、リンリンの身代わりになろうと決めていたおれは、金色パンダに変装して、

だが、まだひとつだけ気になる点が残っていた。 ベンベンの長い話を聞いて、おいどんにはようやく本当のことがわかった。

「ベンベン、きみは、リンリンがゴン吉さんを刺したあと、まっすぐ逃げてきたといったね。

リンリンは、もういちど書斎に戻ったとはいっていなかっただろうか?」

は、そのまま一目散に逃げてきたといっていたよ いや。そんなことはいっていなかった。ゴン吉の胸にナイフが刺さったのを見たリンリン

では、あのダイイングメッセージはだれが燃やしたのだろうか?

おいどんは考えた。

ふと、おいどんの胸に疑問が浮かび上がった。

「ベンベン、もうひとつだけ聞きたい。きみたちがゴン吉さんに送った脅迫状は、どんな

文面だったんだ?」

「確か、『おまえが犯人だ。素直に自首をしろ。金色パンダより』と、書いたと思うが……」 そうだったのか……。

おそらくゴン吉は、死の間際、みずからの手で脅迫伏を然やしてりごろう。た、あれは、リンリンとベンベンが送った、ゴン吉に対する脅迫状だったのである。 おいどんは、いま初めてわかった。あの燃えかすは、ダイイングメッセージではなか 7

なぜか?

は だけなのだ。それがわかったから、ゴン占は、証拠となるような脅迫状を燃やした。 ではないのか。金色パンダは、自分に復讐しにきたのではない。自首を勧めにやってきた たぶん、刺されたあとになって、ゴン吉もまた、金色パンダの本当の気持ちを知っ なかったのだ。 自分の罪を認めるとともに、 それが、ゴン吉の、金色パンダに対する最後の罪滅ぼしだったにちが 自分をあやまって刺してしまった犯人を罪にお とし たか n いな 5

家の外が騒がしくなってきていた。

る。 るのが見えた。 とんどの動物がそこにいた。ピンキー、ペルー、ギョロ、それに、 取 り調 べ室を出て、廊下の窓を開けると、たくさんの動物たちが家のまわりに集まってい タヌキ、 カモ シカ、アライグマ、ミミズク、イ 1 ココンやユキの顔も見え この 村 住 むほ

「コアラのおっさん、いつ、この村へ?」 そして、その先頭に、老コアラのアランが立っていた。

「今朝がたな」

それにしても、この騒ぎは?」

おいどんが不思議そうに動物たちを見回すと、コアラはいった。

「みんな、悲しいのよ」

え?!

「リンリンが死んだそうだな?」

「ええ……」

「おめえに会わせたいひとがいる」

リンリンの父親ホェンホェンだった。 コアラはそういうと、群衆の中から一匹の動物を連れ出してきた。

「ホェンホェンさん……」

ンリンまで亡くした父親に向かってなんと声をかけていいのかわからなかった。 見るからにやつれた老パンダを前にして、おいどんは言葉を失った。ルンルンに続いてリ

「おいどんさん」

「リンリンが死んだのは、わしのせいかもしれんの」 のきっかけをつくったのはホェンホェンのほうだった。

「え?」

「リンリンに、金色パンダであることをかくすよう命じたのはわしじゃ。いま思うと、いつ

わりの生活を続けなけ てな。そのつらさが、 あの娘を、ルンルンのかたき討ちにかきたてたんじゃないかと思えて ればならなかったリンリンは、さぞかしつらかったじゃろう、と思っ

ならんのじゃよ」

「ホェンホェンさん、 あなたはもしかして、リンリンさんがゴン吉さんを殺したことを知っ

ていたんじゃ……」

おいどんは聞いてみたが、ホェンホェンは首を横に振った。

かったのじゃ。それだけ、娘の気持ちがわからなかったということじゃがな……。ただ ても信じられなかった。 たと聞いたときには、もしやと思ったが、わしにはリンリンがそんなことをするとはどうし 「いや、わしは、そんなことはまるで知らなかったよ。あなたから金色パンダの亡霊が現れ いや、リンリンに限ってそんなことをするはずがないと思いこみた

「ただ?」

ホェンホェンは目頭を押さえてうつむいた。

ものなぐさめじゃよ・・・・・」

「リンリンは死んで、ようやくもとの金色パンダに戻ることができたんじゃ。それがせめて

、そうですね……」

いどんはそっとホェンホェンの肩に手をかけた。いまのホェンホェンには、そうしてや

るより、 おいどんには方法がなかった。

だが、そんなホェンホェンにあくまでも痛烈な言葉をかける男がひとりだけいた。

「それはちがうぜ、じいさん

コアラだった。

「なあ、じいさんよ。リンリンは死ななきゃ解放されることはなかったんだろうか。それじ

やねえのか?」 やあまりにも悲しすぎやしないかい。自分本来の姿で堂々と生きる。それが本当の生き方じ

それは……」

コアラの追及にホェンホェンは言葉を詰まらせた。

たまらずおいどんがフォローに入った。

ホェンホェンさんに向かっていうのは、あまりにも酷じゃありませんか」 「コアラのおっさん。あなたのいうことは確かにそのとおりかもしれない。しかし、

だがコアラは、ひこうとはしなかった。

「おいどんよ。おれはホェンホェンのじいさんを責めてるわけじゃねえんだ。 おれが た

いのは、こんな事件は二度と起こしちゃいけねえってことよ」

「それはそうですけど」

「おいどん、おめえにはわかるか? なんで今回の事件が起きたのか。今回の事件の本当の

原因はどこにあったのかが。それがわからねえ限り、事件を解決したことにはならねえんだ

コアラは、おいどんの顔を真正面から見すえながらいった。

その目には、不思議な吸引力があった。

そうだ。このコアラは、森で出会ったときからこの目で、ずっとなにかをお いどんに問い

続けてきたのだ。

いままでおいどんには、コアラがなにをいいたいのかつかめなかった。

それをいまこそ明らかにさせなければならないと、 お () どん は思った。

「コアラのおっさん。その原因というのをオレに教えてください

それを聞くと、コアラはふっと小さな笑いをもらした。

「では聞くが、リンリンはなぜ死んだ?」

「それは、自分の罪を悔いて……」

おめえは、

おれがなぜ、ゴン吉を捕まえなかったのかわかるか?」

「確かにそうだ。リンリンは罪を犯した。だが、おめえは、この事件でいちばんの悪人はリ

ンリンだったと思うか?」

「いや、それは……」

「そうだろう? 本当に悪いのはリンリンじゃねえ。むしろリンリンは犠牲者だ」

「ええ」

「では、本当に悪いのはだれなんだ?」

それは……

「三年前、ルンルンを殺したゴン吉か?」

------

「それとも、ゴン吉を捕まえずにいた、このおれか?」

ر ..... کے .... کے ..... کے ..... کے .... کے ... کے ... کے .... کے .... کے ... کے

「それはな、ゴン吉もまた、哀れな犠牲者だったからよ」

「犠牲者・・・・・」

「しかし、ゴン吉は、金色パンダの人気を妬んで……」 「そうよ。ゴン吉だって、好きでルンルンを殺したわけじゃねえんだ。そうだろう?」

から妬まれてもしかたがないのか? ればえらいのか? 人気があれば 確 かにそのとおりだ。だがな。その人気っていうのは、いったいなんなんだ? いい暮らしができるの そもそも人気を決めているのはだれなんだ?」 か? 人気が あ れば、 ほ か のやつら 人気があ

....

ベンベンでもねえ。このピースランドそのものよ!」 いいか、この事件で本当に悪い のは、リンリンでもねえし、ゴン占でもねえ。 ましてや、

コアラはさけんだ。

「人間がつくった、この広大なサファリパークなんだ!」

おいどんはなにもいわなかった。

ただ、耳にコアラの悲痛なさけびが聞こえてくる。

間たちよ。やつらは、ときどきやってきては、おもしろそうにおれたちを見物していく。 「ここは、大きなオリに囲まれた動物園なんだ。おれたちをオリに閉じこめているのは、

して、勝手に人気をつけて喜んでいるんだ」

「この世界でなによりも大切なのは、人間からの人気だ。人間に人気があれば、いい住まい

家に追いやられ、みんなからも冷たくされるんだ」 も与えられるし、みんなからちやほやされる。しかし、そうではない動物は、 片隅の小さな

\_

「もういちど聞く。なぜ、ゴン吉はルンルンを殺した?」

「それは、金色パンダの人気を妬んで……」

気がある。だけど、その人気だって、いつまでもつか、わからないんだ。明日にでも、なに あんな小屋に住むようになったんだ。自慢じゃねえが、おれたちコアラだって、人間には人 か珍しい動物がくれば、人間の人気はそっちに集まり、 もしれねえ。そうじゃないか?」 んだ。それがどうだ、パンダがやってきたとたんに流行遅れじゃねえか。おれは、キタキツ 「そう。それがすべての原因だった。ゴン吉たちキタキツネだって、かつては人気者だった おれたちはそっぽを向かれちまうか

「人間たちは、気まぐれですからね……」

おいどんはかすれた声でいった。

「なぜだ?」

コアラはさけぶ。

「なぜ、そんな気まぐれを気にして生きなきゃならない? 自然のままに生きて、子供を育

も、ゴン吉も、 そして死んでいく……。それでいいじゃないか。 リンリンも死ぬことはなかったんだ。 リンリンは金色パンダとして、堂々と 自然のままに生きていたら、ルンルン

ンドにいる動物全員が犠牲者なんだ!」 生きていくことができたんだ。そうじゃないのか? おれたちだけじゃない。このピースラ

「そうだよ。あたしたちは人間のおもちゃじゃないんだ!」

群れの中からペルーがさけんだ。

「そうよ、わたしたちは自由に生きたい

「管理された生活なんてたくさんだ!」

「ばくたちを自然に返せ!」

ピンキーが、ギョロが、ココンがさけぶ。

そんな動物たちを見て、コアラが手を上げた。

コアラのさけびにしたがって、全員が声を上げた。

「おれはいまこそさけぶぞ。ここは、平和な国なんかじゃない!」

「ここは、平和な国なんかじゃない!」

「おれたちは、 ありのままの姿で生きたい んだ!」

「おれたちは、 ありのままの姿で生きたいんだ!」

「おれたちを自然に返せ!」

いまこそ動物たちは、心の底から本当の気持ちをさけんでいた。それが人間に対する、

か

れらのせめてもの抵抗だった。

「おれたちを自然に返せ!」

やがて、「草原の村」だけでなく、「迷いの森」にも「魔の山」にも「西の湖」にも動物たち のさけびがわき上がる。 かれらのさけび声は大合唱となって大空に響きわたり、ピースランド全域にこだまする。

人気の有無にかかわらず、ピースランドに住むすべての動物たちが同じ思いだった。

「いまこそさけばう!」おれたちを自然に返せ!……」 動物たちの心のさけびはさらに広がり、いつまでも、はてることなく続いていった……。









こんなとき、若い女流作家なら、 うーむ、困った……。あとがきというのが二ガ手である。何を書いていいのかわからない。

「ハーイ、はじめまして!」わたしの作品、読んでくれた?

キャラ設定も変えてあるから、ゲームをやったことのある人にもない人にも、それなりに楽 しんでもらえるんじゃないかな。なんて、作者としては思ってま 一応、パソコンゲームのノヴェライゼーションなんだけど、オリジナルとはストーリーも しす。

推理小説のフェアプレー精神に反することになっちゃうもんね。苫労したんだか 世界には、人間の世界とは違ったルールがあるでしょ。そこをちゃんと説明しておかないと、 それにしても、動物の世界を舞台にした推理小説というのはむずかしい。だって、動物

メッセージ、どう受け取ってもらえたか、意見を聞かせてほしいなア。それじゃあね♡」 なんて書けるんだけど、おれにはそんなこと、とても恥ずかしくて書けやしない。 それはさておき、みなさんからのお手紙まってまーす。とくに、ラストでの読者へ対する

あっ、そんなこと書いているうちにページがつきてきた。うん、これでい

最後に、本書の執筆にあたって多大なアドバイスをいただいた、エニックスの保坂嘉弘さ

ん、工藤美恵さん、ワークハウスの折茂賢可さん、苅部明子さんに心から感謝します。

### エニックス愛読者大感謝フェア対象書籍

### エニックス文庫 オリジナル小説シリー

## 跡とは?

F リオ 西暦 2 3 経未来 1 1 寿現 限代 未 来 異 の 次お 秘密といれたという は? を間を か虎 庫え 丸ま -巣‡ ま巣が

動

価お

1)

爆男。

円笑の

## ツ小説

伊藤実・イラスト

サト 念発光 起の  $\exists$ 1 ス にケ出。 ル出 この 素凸等 人凹書 庫ビビ 43 す 部

のまき起こす 0超の 円奇危

書下ろしオリジナル小説/好評発売中

### エニックス新刊案内

- 上 甦るロト英雄伝説
- 下 死闘!竜王の島

文庫判・アレフガルドポイントマップつき

定価未定

エニックスオリジナル版

ドラゴンクエス

オリジナル版だけの連続コミックシーンが生む迫真のリアリティ! 待ちに待ったドラクエゲームブックの決定版、いよいよ登場! ロトの勇者たちよ、永遠なれ!!

上男者の末裔たち

下 激闘!ハーゴンの神殿

文庫判・上下とも迫真の連続コミックシーン入り・定価未定

エニックスオリジナル版

全卷近日発売予定!!



# レク

### ●ドラゴンクエスト公式ガイドブックシリーズ

- ドラクエワールドの膨大なデータを わかりやすく体系化。ファン必携のシリーズ
- ●ドラゴンクエストⅢそして伝説へ…公式ガイドブックB6判オールカラー・定価700円
- ●ドラゴンクエストII悪霊の神々 公式ガイドブック B6判オールカラー・定価597円
- ●ドラゴンクエスト 公式ガイドブックB6判オールカラー・定価566円

### ●小説ドラゴンクエスト

ーファンタジー小説の決定版! 永遠に語り継がれるロト英雄伝説・第一章 四六判豪華上製本・定価1300円

### ●ドラゴンクエストIII ~知られざる伝説

~ 美しいイラストでつづるオリジナル ストーリーブック。人気キャラ総登場! ——A5判オールカラー・定価700円

### ●ドラゴンクエスト モンスター物語

~「ロト伝説」に隠されし、魔物の真実。 裏伝説の扉、いま此処に開けり。

A5判オールカラー愛蔵本・定価980円

### **●**ゲームブック ドラゴンクエストIII

ードラクエⅢの感動と興奮をリアルに再現! 読むロールプレイングゲーム

正勇者旅立つ……… 文庫判・定価494円

回伝説の宝珠を求めて……文庫判・定価494円

下決戦!アレフガルド……文庫判・定価494円

### ●ゲームブック ジーザス

SFアドベンチャーゲーム不朽の名作、 待望のゲームブック化なる。

一文庫判・定価550円

### 野村宏平

1957年8月4日、東京都生まれ。獅子座。血液型はA型。早稲田大学中退。大学時代はワセダミステリクラブに在籍し、ミステリー研究のほか、怪獣映画を自主製作する。その後、フリーライターをへて、1986年、企画・編集プロダクション、月光舎を創設。現在は、雑誌の記事、コミックの原作などを手がけている。趣味は、ミステリー&プロレス鑑賞。



### ピースランド殺人事件

―動物からの贈り物―

1989年9月8日 初版発行

著 者 野 村 宏 平

### 0 0 0

発行人 福 島 康 博 販売所 株式会社エニックス 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル5F ☎03(369)8982代)

印刷所 共同印刷株式会社 乱丁・落丁本はお取り替え致します 定価はカバーに表示してあります ©Enix 1989, Printed in Japan ISBN4 900527-12 2

### 

### 作品大募集

エニックス出版局では、読者の夢とロマンをかりた てるファンタジーノベルを募集しています。神話、 伝説、ロマンス、SFなど、あなたの最も描きたい ファンタジーワールドにチャレンジしてください。 迫る21世紀のファンタジーをリードする、スペクタ クルなニューノベルを期待します。

-エニックスファンタジーノベル応募要項ー

### 1.募集対象

愛と勇気に満ちあふれた未発表の創作ファンタジージュニア 小説。

### 2. 原稿枚数

400字詰原稿用紙90枚~110枚程度(ワープロ可)。原稿用紙5 枚程度の概要を添付。住所・氏名・年齢・職業・電話番号 (連絡先)・略歴を明記のこと。応募作品は返却しません。

### 3. 原稿送り先

〒160 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル5階 株式会社エニックス「ファンタジーノベル事務局」宛 TEL 03-369-8982

優秀作品は、エニックスより単行本として刊行。出版後、 著作印税をお支払いいたします。また、エニックス文庫のレ ギュラー作家としての道も開かれております。







野村宏平 EB7